

# 目 次

| 年頭のご挨拶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------|
| 情報処理装置等電波障害自主規制協議会副会長                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |                                  |
| 社団法人ビジネス機械・情報システム産業協会会長                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 前田 | 義廣1                              |
| 寄書 EMC と共に                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                                  |
| 名古屋工業大学大学院情報工学専攻                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 藤原 | 修2                               |
| 委員会等活動状況 ······                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 5                                |
| ● 理事会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 5                                |
| ● 運営委員会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 5                                |
| ● 技術専門委員会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 6                                |
| ● 国際専門委員会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 9                                |
| ● 市場抜取試験専門委員会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 10                               |
| ● 広報専門委員会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 10                               |
| ● 教育研修専門委員会 ········                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 11                               |
| ● 測定設備等登録委員会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 12                               |
| ● 委員会活動報告 略号集                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 13                               |
| インターネットで探る EMC 第 26 回(最終回)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |                                  |
| トレーサビリティ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 常深 | 信彦 …15                           |
| トレーサビリティ<br>Ecma TC20 欧州委員会出張報告                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 18                               |
| Ecma TC20 欧州委員会出張報告                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | ······18<br>·····22              |
| Ecma TC20 欧州委員会出張報告                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | ······18<br>·····22<br>·····26   |
| Ecma TC20 欧州委員会出張報告 EMC Zurich 2007/BNetzA 等欧州出張報告 VCCI セミナー開催報告 Employers WCCI セミナー関係報告 Employers WCCI セミナー |    | 18<br>22<br>26                   |
| Ecma TC20 欧州委員会出張報告EMC Zurich 2007/BNetzA 等欧州出張報告VCCI セミナー開催報告2006 年度市場抜取試験実施状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 18<br>22<br>26<br>28             |
| Ecma TC20 欧州委員会出張報告EMC Zurich 2007/BNetzA 等欧州出張報告VCCI セミナー開催報告2006 年度市場抜取試験実施状況2007 年度市場抜取試験実施状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 18<br>22<br>26<br>28<br>30       |
| Ecma TC20 欧州委員会出張報告 EMC Zurich 2007/BNetzA 等欧州出張報告 VCCI セミナー開催報告 2006 年度市場抜取試験実施状況 2007 年度市場抜取試験実施状況 VCCI 規約・規程類一覧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 18<br>22<br>26<br>30<br>31       |
| Ecma TC20 欧州委員会出張報告  EMC Zurich 2007/BNetzA 等欧州出張報告  VCCIセミナー開催報告  2006 年度市場抜取試験実施状況  2007 年度市場抜取試験実施状況  VCCI規約・規程類一覧  事務局だより                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 18<br>22<br>26<br>30<br>31<br>34 |
| Ecma TC20 欧州委員会出張報告         EMC Zurich 2007/BNetzA 等欧州出張報告         VCCI セミナー開催報告         2006 年度市場抜取試験実施状況         2007 年度市場抜取試験実施状況         VCCI 規約・規程類一覧         事務局だより         1. 会員名簿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 18222630313434                   |
| Ecma TC20 欧州委員会出張報告         EMC Zurich 2007/BNetzA 等欧州出張報告         VCCI セミナー開催報告         2006 年度市場抜取試験実施状況         2007 年度市場抜取試験実施状況         VCCI 規約・規程類一覧         事務局だより         1. 会員名簿         2. 適合確認届出状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 1822263031343436                 |
| Ecma TC20 欧州委員会出張報告         EMC Zurich 2007/BNetzA 等欧州出張報告         VCCIセミナー開催報告         2006 年度市場抜取試験実施状況         2007 年度市場抜取試験実施状況         VCCI規約・規程類一覧         事務局だより         1. 会員名簿         2. 適合確認届出状況         3. 測定設備等の登録状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 182226303134343437               |
| Ecma TC20 欧州委員会出張報告         EMC Zurich 2007/BNetzA 等欧州出張報告         VCCIセミナー開催報告         2006 年度市場抜取試験実施状況         2007 年度市場抜取試験実施状況         VCCI規約・規程類一覧         事務局だより         1. 会員名簿         2. 適合確認届出状況         3. 測定設備等の登録状況         4. VLAC 認定試験所の認定状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 18222630313434343637             |
| Ecma TC20 欧州委員会出張報告         EMC Zurich 2007/BNetzA 等欧州出張報告         VCCIセミナー開催報告         2006 年度市場抜取試験実施状況         2007 年度市場抜取試験実施状況         VCCI規約・規程類一覧         事務局だより         1. 会員名簿         2. 適合確認届出状況         3. 測定設備等の登録状況         4. VLAC 認定試験所の認定状況         付録 文献リスト                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 1822263031343436374041           |

# 年頭のご挨拶

情報処理装置等電波障害自主規制協議会副会長 社団法人ビジネス機械・情報システム産業協会会長





謹んで新春のお慶びを申し上げます。

さて、昨年は米国のサブプライムローン問題が顕在化いたしましたが、世界経済全般では、ほぼ堅調な推移であったと思われます。中国を中心とするアジア経済は依然として高い成長率を維持しており、今後も世界経済の牽引力となることが期待されております。

このような中で、VCCIは、関係諸官庁、関係団体ならびに会員の皆様のご支援、ご協力により設立 23 年目を迎えることができました。また、その活動に対しては社会的にも高い評価をいただいています。お蔭様で会員数も年々増加を続けており、現在 1300 社を超え、海外会員も過半数を超えています。

昨年は、VCCIの国際化への取り組みとして関係官庁と連携を取りながら 10 余年かけて 進めてきた米国との試験所試験データの相互承認を、4 月 1 日より施行することができま した。今後はこれを足がかりとして、米国以外の諸外国との「試験所データの相互受け入 れ」の実現に向けて努力してまいります。

EMC 関係の規制は世界的に増加しており、各国の規制の状況を早期に把握することが益々重要になっております。そのため、関係する海外機関である米国の FCC、ITI、欧州の Ecma、R&TTECA、EU 本部、さらに台湾や韓国、ASEAN 諸国との交流を強化いたします。また、必要に応じ VCCI の規制の改訂にも対応したいと考えております。

VCCIの取り組みのひとつに市場抜取試験があります。この活動は、自主規制制度の検証・維持のために重要な役割を担っており、会員数の増加に伴い、その一層の強化が求められております。今年は、市場から製品を買い上げて試験を行う買上試験の比率を過半まで高めることを進め、従来以上に市場抜取試験の透明性を向上していくことを考えております。

最後に VCCI への関係各位のご支援、ご協力をお願いしますとともに、皆様のご健勝と ご発展を祈念しまして、新年のご挨拶とさせていただきます。

# EMC と共に……

名古屋工業大学大学院情報工学専攻 藤原 修

今年の干支はねずみであり、団塊世代の筆者はとうとう一巡してしまった。12年を「1干支」とすれば、筆者は今年で5干支になるが、人生を7干支とすれば残された時間はうまく行くと2干支となる。これをどう生きるかを考えることが今年の筆者の課題となる。昨年は、7月にホノルルで米国のEMCソサエティ50周年記念祭、10月には仙台にて環境電磁工学研究専門委員会(EMCJ)発足30周年を祝う記念会がそれぞれ催された。筆者も実はこの世界に飛び込んで丁度2.5干支になり、人生の半分をEMCと共に生きてきたことになる。この機会に人生の折り返しをEMCの将来とだぶらせて考えてみたい。

EMC に関する国際会議は、三十数年前から米国と欧州を中心として毎年開催されてきたが、アジア圏では EMCJ が 24 年前に東京で第1回目を開催して以来、中国、韓国、インド、タイ、シンガポール、台湾においても開催されるようになった。なお、わが国での EMC 国際会議は5年ごとに開催され、2009年には京都で第6回目の国際会議が計画されている。

国内での EMC 活動に関しては EMCJ 30 周年発行記念誌によれば、発表論文数は、発足当時は年間六十数件であったが、ここ数年は年間 100 件を優に超え、これまでの累積論文総数は昨年 3 月時点で 3200 件にも上り、平均トレンドは常に右肩上がりである。これだけをみると EMC は国際的にも重要な技術分野であることは疑いなく、わが国の EMC の発展にも目を見張るものがある。

政府は科学技術基本計画の中で情報通信を重点推進分野のひとつと位置づけ、総務省においては、EMC をユビキタス社会を支える重要な基盤技術として認識し、安心・安全な電波利用環境を確保すべく種種の施策を行っている。少し古いが、2004年度の「情報通信白書」によれば、電波利用の市場規模は 2000年で約19兆円であったが、2008年では約43兆円と倍増、2010年に87兆円、2013年には92兆円にも達すると予測している。

こう眺めてみると、わが国の EMC の将来はすばらしく薔薇色にみえるが、果たしてそうであろうか。 技術者人材を供給する工業大学で電気系教育研究に長年従事してきた経験から、筆者は異なった見方を している。大学進学率が一桁時代から二桁時代に突入し、バブル崩壊後に続く不況から大学教育の風当 たりが強まった。これが少子高齢化と相まって大学改革を押し進め、大学設置基準の大綱化で学生に迎 合する妙な名前の学科が続出した結果、学科コアの基礎科目(必須科目)がないがしろにされ始めた。

電気系学科を例にとれば「電気磁気学」「電気回路」の演習が消失し、単位が大幅に減少、ついには必須から選択科目にした大学も現れた。こうした大学の電気系学科は電気の何たるかを知らない卒業生を世に送り続けたことになる。大学進学率が50%近くに達し始めたときからか、大学では(その道の研究者が説いて聞かせる)講義から(教え授ける)授業へ切り替え、学生の理解度チェックを名目に授業評価を導入、教育は、責任よりはむしろ学生へのサービスを至上とする方針に変貌していった。

さらに丁度この時期に小中学校で学ぶべき学習内容を 30%減らす、いわゆる「ゆとり教育」が施行されたが、これが今日の学力低下問題を引き起こす一方、 昨今の理科離れや電気系学科の人気離れを加速させ、電気系学科の入試倍率が軒並み低下し始めた最中、2005 年度にはすべての国立大学が法人化され、大学の使命が制度的に多様化した。運営交付金の毎年の削減で大学は生き残りをかけ、学生の確保、外部資金導入に血眼になり始め、本来の使命であった人材育成と学問体系化はもはや至上の目的ではなくなった。こうして小中高校から大学まで至れり尽くせりのサービス授業で過保護の教育を受けた学生は、2006 年に大学へ入学、現在、専門教育を受けるに至っているが、ユビキタス社会が隆盛となる 2010年には大学を卒業し、社会に出始める。一方、2007年から大量の団塊世代が退職し始め、この世代は折りしも 2010年には完全に引退する。この時期に筆者も大学を去ることになる。

EMC は情報通信を支える根幹技術であり、大学工学部の電気系学科学生の教育責任は極めて重いはずであったが、サービス授業の教育しか受けたことのない技術系新人へバトンタッチせざるを得ない状況に一抹の不安を抱く。しかしながら、わが国の情報通信分野における異常なほどの経済市場は団塊世代が牽引力となっていたことは間違いなく、それだけに世代交代の完了する 2010 年問題が懸念される。 EMC に関わってこられた団塊世代のご同輩に是非とも申し上げたい。筆者も含め団塊世代の経験に裏打ちされた技術的薀蓄は、まさに団塊の智慧であり、同時にわが国の知的財産でもある。政府もこの宝をみすみす埋もれさせることはない。 EMC は、電気磁気学・電気回路学をベースに伝送線路論、電磁波論、アンテナ設計論を自在に駆使できる幅広い高度な専門知識とそれなりの経験をも必要とし、付け焼刃的に身につけられるものではない。この団塊の智慧を、現場技術者への技術継承とゆとり世代の教育指導に捧げようではないか。その際、後輩たちには「生き様」も併せて伝えようではないか。高木先生(東北大学名誉教授)は、常日頃から EMC は文化(Culture)であるとのご認識であり、小塚先生(東海大学名誉教授)は技術 (ElectroMagnetic Compatibility) と同時に意見交歓 (Enjoy Mutual Communication)を併せ持つとのご意見である。的を得たユニークなお考えであり、筆者も賛同する。

昨今、EMC 国際会議が特に欧州、アジア圏で競合し始めたため、会議規模の観点から統合問題が取り沙汰されているが、EMC は文化交歓(Enjoy Mutual Culture)をも目的とするならば、統合は全く意味がなく、お互いの文化を尊重しながらそれを楽しめばよいと筆者は考えるようになった。EMC をライフワークとし、ゆとり世代の教育指導を行いながら、EMC と共に 2 干支の人生を楽しみたいと思っている。



藤原 修 (ふじわら おさむ)

1948 年 大阪市生まれ

1971 年 名古屋工業大学工学部電子工学科卒業 1973 年 名古屋大学大学院工学研究科修士課程修了

同年 ㈱日立製作所中央研究所入所 1976年 ㈱日立製作所中央研究所退職

1980年 名古屋大学大学院工学研究科博士後期課程修了

 同年
 名古屋大学工学部助手

 1984年
 名古屋大学工学部講師

1985年 名古屋工業大学工学部助教授 1991~1992年 スイス連邦工科大学客員教授

1993 年 名古屋工業大学工学部電気情報工学科教授 2003 年 名古屋工業大学大学院情報工学専攻教授

# 委員会等活動状況

## ● 理事会

| 開催年月日 | 内 容                                        |
|-------|--------------------------------------------|
| 2007年 |                                            |
| 8月24日 | ● 第 56 回理事会を開催した。                          |
|       | o 「2006 年度 VCCI 役員変更について」により諮った結果、異議なく了承され |
|       | た。                                         |
|       | 退任:吹譯理事長、岩井理事                              |
|       | 新任:長谷川理事長(JEITA 常務理事)、中西理事(JBMIA 専務理事)     |
|       | o 情報処理装置等電波障害自主規制協議会規約改訂 (案)」について諮った結      |
|       | 果、改訂および適用開始の日時を 2007年7月1日とし、了承された。         |
|       | o 「平成 19 年度 VCCI 収支修正予算書(案)」により、会議室移転の趣旨、そ |
|       | れに基づく修正予算、および市場実態調査事業の修正予算について事務局よ         |
|       | り報告があり、審議した結果、異議なく了承された。                   |
|       |                                            |

# ● 運営委員会

| 開催年月日  | 内 容                                        |
|--------|--------------------------------------------|
| 2007年  |                                            |
| 9月21日  | ● 各専門委員会の活動報告                              |
|        | o 国際専門委員会:9月活動概要の報告があった。国際フォーラム 2008 の招    |
|        | 聘国は、中国、メキシコは OK、ロシアは NG の進捗状況の報告があった。      |
|        | o 技術専門委員会:9月活動概要の報告があった。1GHz 超の規格は、規約・     |
|        | 規程類 2008 年度版に記載するとの報告があった。                 |
|        | o 市場抜取試験専門委員会:9月の活動概要、および今年度の抜取試験結果状       |
|        | 況の報告があった。マーク表示調査レポートの報告があった。昨年までの調         |
|        | 査結果との対比など、専門委員会での見解を含めて報告を次回行うことと          |
|        | なった。                                       |
|        | o 広報専門委員会:9月活動概要の報告があった。VCCIセミナーの今後の予      |
|        | 定は、福島(10月19日)、福岡(11月2日)、石川(12月7日)を計画し      |
|        | ているとの報告があった。                               |
|        | o 教育研修専門委員会:9月活動概要の報告があった。自動/手動測定セミ        |
|        | ナーは、研修会受講生アンケート結果から、自動/手動の差異、手動測定の         |
|        | 重要性を理解することを目的として開催する旨の説明があった。また参加者         |
|        | は 100 名程度を予定しているとの報告があった。                  |
|        | ● Ecma/TC20 委員会出席、EU 委員会との意見交流会の出張報告があった。  |
|        | EU 委員会との意見交流会から、国際フォーラム 2008 での EU 委員会の講演提 |
|        | 案があり、了承された。                                |
|        | ● クラスB装置の取扱説明書記載文言の集中審議を行い、表記文言を決めた。       |
| 10月24日 | ● 各専門委員会の活動報告                              |

| 開催年月日 | 内 容                                      |
|-------|------------------------------------------|
|       | o 国際専門委員会:10月活動概要の報告があった。VCCIウェブサイト英語版   |
|       | について、わかりにくいところもあるとの意見があり、具体的に改善案をま       |
|       | とめ、広報専門委員会へ提案することとなった。                   |
|       | o 技術専門委員会:「技術説明会 名称改訂 (案)」について報告があった。本   |
|       | 件につき議論を行い、名称を決定した。                       |
|       | o 市場抜取試験専門委員会:10 月活動概要、および今年度の抜取試験結果状    |
|       | 況の報告があった。抜取試験が遅れているとの意見が試験選定されたメーカ       |
|       | 委員よりあった。試験項目の見直しを行い、また試験進行での業務を進め、       |
|       | 試験進行環境の改善の取り組みを進めることとなった。                |
|       | o 広報専門委員会:10月活動概要の報告があった。「福島ハイテクプラザ」で    |
|       | 開催した VCCI セミナーの結果報告(速報)があった。また「VCCI だより」 |
|       | の委員会活動報告原稿の改善提案があり、テンプレートを広報専門委員会で       |
|       | 検討することとなった。                              |
|       | o 教育研修専門委員会:10 月活動概要の報告があった。教育研修セミナーの    |
|       | 日程(木、金 月、火)について、日程が連続するのは業務からも厳しいと       |
|       | の意見から、研修日程を再検討することとなった。                  |
|       | ● 適合確認届出状況として、区分「その他」が増えて来ていることから、区分見    |
|       | 直しを意識して、状況をみていくこととなった。                   |
|       | ● 公益法人制度の調査の概要、VCCIの公益法人化の進め方について報告があっ   |
|       | た。コンサルティング先を決め、作業を進めていくことで了承された。         |

# ● 技術専門委員会

| 開催年月日 | 内容                                              |
|-------|-------------------------------------------------|
| 2007年 |                                                 |
| 9月4日  | 第 41 回技術専門委員会                                   |
|       | <ul><li>● 各ワーキンググループからの報告</li></ul>             |
|       | o CISPR 対応ワーキンググループからの報告として、マルチメディアエミッ          |
|       | ション、イミュニティ規格の状況について、先週開催されたデンバーCISPR/I          |
|       | WG2、WG4 会議の概要説明があった。CISPR35 は第 2CD を、CISPR32 も第 |
|       | 3CD を回付することとなっている。                              |
|       | o 規約・規程類改訂ワーキンググループから、技術基準改訂予定について報告            |
|       | があった。                                           |
|       | o 放射妨害波測定法ワーキンググループから、VHF-LISN の試作・実験計画等        |
|       | の進捗報告があった。                                      |
|       | o 伝導妨害波測定法ワーキンググループから、シールド LAN の通信伝導ノイ          |
|       | ズ測定プローブの検討、協立電子工業製 8W ISN の LCL 特性の確認試験等        |
|       | の進捗報告、および ISN に関して 2008 年度の規約・規程への反映検討の報        |
|       | 告があった。                                          |
|       | o キットモジュール測定法ワーキンググループから、DDR メモリモジュール           |
|       | 評価方法等の進捗報告があった。また、"テストボードの評価結果について"             |
|       | および、"MP 法測定・遠方界測定の関連調査の実験結果のまとめ"につい             |
|       | て報告があった。                                        |
|       | ● 技術基準の掲載予定の「不確かさ」について、委員より、VCCIの対処方針に          |
|       | ついて、その意義、ISO17025 規格の制定の背景、試験所への要求事項等の説         |

| 開催年月日 | 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | 明があり、書かなくてもよいとする意見があった。また、答申にある本規程への VCCI の対応について議論があり、その結果、規約・規程類改訂ワーキンググループで審議することとなった。  ● クラス B 装置の取扱説明書等への記載要件について、不要とする場合の問題として、メーカを保護する効用もあるとの意見があった。審議の結果、取扱説明書等への記載は会員の選択とし、記載する場合は例文に従うものとする。  ● マーク表示について、肉眼で認識できる方法であれば良いとして、ホログラム表示を認めるべきとの意見があった。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 9月5日  | <ul> <li>第2回 規約・規程類改訂ワーキンググループ</li> <li>事務局より、2008 年度の作業内容について以下の報告がされた。</li> <li> 放射妨害波測定法ワーキンググループから、1GHz 以上の放射妨害波測定のうち、許容値およびサイト評価法を掲載する。</li> <li> 伝導妨害波測定法ワーキンググループから、通信ポート伝導妨害波測定法で答申内容に沿った改訂をする。</li> <li> 設備登録関連として日米書簡交換による MOU に関連して登録規程の変更、および誤記訂正を予定する。</li> <li> 技術基準と CISPR 目次構成の違いについて改訂案が出されたが、過去の改訂作業にて、試験設備登録の関係から、試験設備・機器と試験方法を分ける現行の構成に落ち着いたものであるとの説明があり、現在の基本的な構成は、そのままとすることとなった。「不確かさ」についての記述に対し、表記しないことを技術基準にはっきりと規定するべきであるとの提案があった。審議の結果、不確かさについては試験成績書への記載を要求しないことを明確に記述する内容で技術専門委員会に諮ることとした。</li> <li> CISPR Average に関して、技術基準の参照規格である CISPR 16-1-1 2003 年版、2006 年版ともに現在会員が使用しているレシーバでは 90%程度仕様を満足しないと考えられるため、2002 年版も併記することになった。</li> </ul> |
| 9月10日 | 第5回 キットモジュール測定法ワーキンググループ  ● DDR メモリモジュールの MP 法により、チップメーカや基板種の違いを比較した結果、最大でも7dB 程度のばらつきの範囲内にあることがわかった。  ● DIMM/SO-DIMM キットモジュール測定用テスト基板について検討した。  ○ 今年度実験計画について検討した結果、11 月中に基板を作成し、測定実験を行うこととした。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 9月11日 | <ul> <li>第5回 伝導妨害波測定法ワーキンググループ</li> <li>■ ISN の設備登録様式について、現在の ISN に関連する様式 102B、106 および 設備登録審査ワーキンググループで使用しているチェックシートに関し説明 があった。</li> <li>■ 2008 年度技術基準改訂案の伝導妨害波に関連して、変更予定の説明がされ以下 について審議した。</li> <li>○ 適用時期検討中→2010 年 4 月</li> <li>○ 許容値に関連して、附属文書IVの 1.4 項に記載の測定法は使用しないことから、該当箇所を削除する。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| 開催年月日  | 内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <ul> <li>○ 附属文書IV 2項のインピーダンス測定に関しては、1.4項の測定法が削除されたことに伴い使用しないので、2項全体を削除する。</li> <li>● 通信ポートの実機による実験結果の報告があった。</li> <li>○ ISN を使用した測定法で LCL の値を変化させた場合の測定結果として、変化は見られなかった。</li> <li>○ 通信ポート測定方法妨害による比較結果としては、測定結果に差異があり、原因を調査中であると報告された。</li> </ul>                                                         |
| 9月13日  | 第5回 放射妨害波測定法ワーキンググループ <ul><li>規約・規程類(技術基準)の改訂につき、放射妨害波測定法ワーキンググループに関連する項目について、次回までにコメントを各委員提案することとした。</li></ul>                                                                                                                                                                                           |
| 10月2日  | <ul> <li>第 41 回 CISPR 対応ワーキンググループ</li> <li>● 9月 17~21 日に開催された CISPR/I、WG1~WG4 および PLT プロジェクト、シドニー会議総会の報告があった。主な内容として、</li> <li>○ CISPR32 発行時点で、5 年後に CISPR13/22 をどうするか決定</li> <li>○ 複数試験法への対応として、規準試験法を設定する案が採択され、その規準は、1GHz 以下では NSA 規定に適合する設備、1GHz 以上では自由空間校正に適合する設備とする提案が採択された。</li> </ul>             |
| 10月9日  | <ul> <li>第6回 伝導妨害波測定法ワーキンググループ</li> <li>タスクマネージャのネットワーク利用率表示は個々の PC によって違いがある。</li> <li>データ伝送率による通信ポート端子電圧の変化について、実験結果を基に説明がされ、データ伝送率に依存している部分とそうでない部分があることがわかった。</li> </ul>                                                                                                                              |
| 10月15日 | <ul> <li>第6回 キットモジュール測定法ワーキンググループ</li> <li>● DIMM/SO-DIMM キットモジュール測定用テスト基板が11月16日頃に作製完了予定であり、でき上がり次第サンプルの電流分布のシミュレーション解析を行うこととした。</li> <li>● DDR2 測定評価資料により、評価計画説明があり、メモリ(容量1GB以上品を予定)を数種類実施するとの報告があった。それについて、他メーカのメモリについても評価する必要があるとの意見があった。</li> </ul>                                                  |
| 10月24日 | <ul> <li>第6回 放射妨害波測定法ワーキンググループ</li> <li>● Ecma との会合で、1GHz 以上の放射妨害波および通信ポート測定について意見交換をしたとの報告がされた。</li> <li>● EMC ワークショップ (湯沢) から「GHz 帯に踏み込む新たなエミッション規制と最新 EMC 技術」としての講演の要請を受けた件について報告された。</li> <li>● VHF-LISN の実験内容に関して説明がされ、各委員にて実験データの各項目を検証した。</li> <li>○ 電線の先に抵抗を接続したモデルでは、抵抗により共振がダンピングされた</li> </ul> |

| 開催年月日 | 内 容                                                                                                                                                             |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | 放射特性を示している。 <ul> <li>電線の先に抵抗またはコンデンサを接続したモデルの放射特性は、前回の実機を用いた特性と相関が取れている結果となっている。</li> <li>電流分布のグラフに関して、横軸をプローブの位置に置き換え、波長に関するデータが読み取れるようなグラフを追加作成する。</li> </ul> |

# ● 国際専門委員会

| 開催年月日  | 内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2007年  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 9月21日  | ● 中国の CCC 認証ルールについて以下の報告があった。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|        | <ul> <li>□ 工場の品質管理における EMC に関する Verification Test の周期について、2001 年版では「Regular」(定期)と記述されており不明確であった。工場検査の検査官によっても意見が異なり、また公式な evidence となるものがほとんどなかった。しかし 2007 年版では明確に「2 年」と記述された。</li> <li>□ 認証書の一時停止等に関する規定が詳細になった。</li> <li>□ R&amp;TTE 指令の見直しが行われており、"整合規格を適用しない場合 Notified Body の適合性に関する知識が十分と思うか"など詳細なアンケートが実施されている。誰でも回答が可能であり、回答の締め切りは 2007 年 9 月 30 日と報告があった。</li> <li>□ EN55022 の LAN ポートに関する通信ポート伝導妨害波試験の技術的ガイダンスノートのドラフトが配布された。不適当な LCL 値、メーカが異なる ISN 間の測定の再現性不足、試験時のトラフィック条件が不明確であることなど、1998 年版および 2006 年版には技術的な問題があり、さらに CISPR32 のドラフトも同じ要求事項となっている。これらの問題を解決するためにガイドラインが ECANB で提案されたもので、承認の方向で手続が進んでいる模様であると報告があった。承認された場合、VCCI も検討を要すると思われる。</li> </ul> |
| 10月18日 | <ul> <li>● ECMA-TC20 Chairman's report について以下の報告があった。</li> <li>○ EN55022: Amendment1 (1GHz 以上のエミッション) は 2007 年末または 2008 年初には OJ として発行される。猶予期間は 3 年である。</li> <li>○ ドイツにおけるテレコムのエミッションは審議中である。</li> <li>○ EMF: "Workers Directive" 2004/40/EC が 2008 年 4 月に強制適用予定であるが、延期の可能性があるという情報があった。</li> <li>● VCCI 国際専門委員会のミッションについて、VCCI の規約・規程が国際的に見ても適切かどうかを検証することなどがテーマになるとの意見があり、今後議論していくことになった。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                |

# ● 市場抜取試験専門委員会

| 開催年月日      | 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2007年 9月5日 | <ul> <li>2007年度進捗状況について、借上86件および買上17件を選定し、中止6件、<br/>試験完了21件、合格7件の報告があった。</li> <li>2006年度の不合格水準となった会員は、正式に不合格と判定した。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 10月2日      | <ul> <li>9月28日現在の進捗状況について、借上86件および買上17件を選定し、中止9件、試験完了44件、合格10件の報告があった。</li> <li>2006年度で不合格水準となった2会員の再試験結果の判定を行い、合格1件、不合格1件とした。</li> <li>9月の委員会で不合格と確定した会員の製品は無線機能付ITEであるので、不合格判定とともに、無線機能付機器に対する考え方も伝えるよう、運営委員会より指示があった。</li> <li>取扱説明書に対策部品の購入を使用者に任せる記載をした会員があった。この表現は、運用規程12条の規程に合致しないと判断した。</li> <li>9月に欧州に出張した委員長より、BNetzAの市場監査について、インターネットを利用し監視しているなどの報告があった。また、VCCIの市場抜取試験で不合格となった製品の情報を教えて欲しいとの要求があり、不合格品はVCCIウェブサイトに公表する旨伝えた。</li> </ul> |

# ● 広報専門委員会

| 開催年月日 | 内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2007年 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8月2日  | <ul> <li>● だより86号の校正・編集を行った。</li> <li>○ 各専門委員会活動報告では、まだ内部報告が多く、議事録の域を脱し切れていないように見受けられる。決定事項などに特化した内容にし、簡素化していく必要があり、今後改善を考える。</li> <li>● 7月にブース出展をしたIEEE Honoluluでは、400部の資料を配付したとの報告があった。</li> <li>○ 専門家が集まるこのような展示会・学会でも知名度はまだまだ低く、今後も継続して国内外にてブースを出展する。</li> <li>● 事業報告会などの行事の際にVCCIカレンダーを配布することにした。</li> <li>● 7月27日に開催された長野県工業技術総合センターでのVCCIセミナーについて報告があった。参加者46名。</li> </ul> |
| 9月7日  | <ul> <li>現在使用中の展示会用ツールに代わる新たなツールのデモンストレーションを行った。来年度からの使用を予定する。</li> <li>10月から翌3月までのJR 秋葉原・新宿駅に貼付するポスターのデザインが決まった。</li> <li>VCCIのウェブサイトをリニューアルするにあたり、タスクフォースを作った。9月末までに案をまとめる。</li> </ul>                                                                                                                                                                                          |

| 開催年月日 | 内 容                                      |
|-------|------------------------------------------|
| 10月5日 | ● ウェブサイトリニューアル進捗状況について                   |
|       | o タスクフォースでの案を基に、委員の意見を取り入れ、現在の全コンテンツ     |
|       | がトップにあって文字が多いものから、トップは見出しのみとし、初めての       |
|       | 人でもわかりやすいようにしていく。                        |
|       | <ul><li>Q&amp;A 編集について</li></ul>         |
|       | o 2006年10月から2007年9月までに寄せられたQ&Aの編集会議を行った。 |
|       | 9件をウェブサイトに追加掲載する。                        |
|       | o 現在ウェブサイトに掲載されている Q&A で古いもの、規約改訂により内容   |
|       | が変更になっているものについて検討した。量が多いため、次回以降も引き       |
|       | 続き行う。                                    |
|       |                                          |

# ● 教育研修専門委員会

| 開催年月日  | 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2007年  | H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 9月12日  | <ul> <li>2007年度の後期教育(基礎コース=35名、測定技術者研修会=32名、およびアンテナ校正・NSA測定コース=8名)について報告された。</li> <li>今年度予定している妨害波のソフトウエアによる測定と手動測定との検討セミナーのプログラム構成案を基に審議した。</li> <li>本年秋期に ETL SEMKO JAPAN で開催(9月6~7日)したアンテナ校正・NSAコースの参加者名簿を基に、その概要が紹介された。</li> <li>測定技術者基礎コースの資料・時間配分について見直した。</li> <li>測定技術者研修会についての資料・時間配分について見直した。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 10月10日 | <ul> <li>◆年度予定している妨害波のソフトウエアによる測定と手動測定との検討セミナーのプログラム構成案を基に議論した。ウェブサイトに掲載時の条件を検討し、以下のようになった。</li> <li>・会員のみを対象とする</li> <li>・日時の選択(12月6日または11日)</li> <li>・EMI 試験は自動測定・手動測定どちらを使用しているか・経験年数等を記入してもらう・会員の連絡担当者、登録サイト責任者等にメール配信する・資料は有料とする</li> <li>アンテナ校正・NSA 測定コースの受講者アンケート結果について審議した。</li> <li>全般的なコメントとして、運営上の問題、今後の研修会に期待することなどについては、</li> <li>1)電波暗室を管理する人員には、特に有効な研修なので、当社でも管理部門の者に積極的に参加させたい。</li> <li>2)実際に自分でセッティングして測定の経験ができたので良かった。自社サイトで実行して今回の受講内容を身につけたい。</li> <li>基礎コースのアンケート集計結果について審議した。コース全般、運営上の問題としては代表的なものとして、</li> <li>1)「基礎コースのため、イントロが多い。次回は第1章の内容(伝送線路の基礎)をテーマとした講義を受講したい」という意見があった。</li> </ul> |

| 開催年月日 | 内容                                                                                                                 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | 2)「テーマにあった研修とするため、1章2章を削除し、3章4章に特化し、<br>時間をかけて測定の基礎を説明して欲しい」というものがあったが、こ<br>れは「技術者研修会」で講義しているので、こちらを案内することとし<br>た。 |

# ● 測定設備等登録委員会

| 開催年月日  | 内容                                                                                                                                                                                              |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2007年  |                                                                                                                                                                                                 |
| 9月11日  | ● 測定設備等審査ワーキンググループの審査結果を審議した結果以下のとおりとなった。 ○ 適合と認定したもの(補足資料請求、コメントを付しての登録証発行を含む) 16社(放射妨害波測定設備15基 電源ポート伝導妨害波測定設備12基 通信ポート伝導妨害波測定設備3基) コメントを付し返却としたもの なし 次回審議としたもの なし                             |
| 10月30日 | <ul> <li>● 測定設備等審査ワーキンググループの審査結果を審議した結果以下のとおりとなった。</li> <li>○ 適合と認定したもの(補足資料請求、コメントを付しての登録証発行を含む)12 社(放射妨害波測定設備12基 電源ポート伝導妨害波測定設備14基 通信ポート伝導妨害波測定設備5基)コメントを付し返却としたもの なし 次回審議としたもの なし</li> </ul> |

## ● 委員会活動報告 略号集

| 略語      | FULL NAME                                                                                                  | 記事(日本語意)                                                                    |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| AMN     | Artificial Mains Network                                                                                   | 擬似電源回路網                                                                     |
| APD     | Amplitude Probability Distribution                                                                         | 振幅確率分布                                                                      |
| AQSIQ   | General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People's Republic of China | 国家品質監督検験検疫総局                                                                |
| CALTS   | Calibration Laboratory Test Site                                                                           | 校正試験場                                                                       |
| СВ      | Certification Body                                                                                         | 認証機関                                                                        |
| CCC     | China Compulsory Product Certification                                                                     | 中国強制製品認証                                                                    |
| CD      | Committee Draft                                                                                            | 委員会原案                                                                       |
| CDN     | Coupling Decoupling Network                                                                                | 結合/減結合回路網                                                                   |
| CDV     | Committee Draft for Vote                                                                                   | 投票用委員会原案                                                                    |
| CEMC    | China Certification Center for Electromagnetic Compatibility                                               | 中国 EMC 認証センタ                                                                |
| CEN     | European Committee for Standardization                                                                     | 欧州標準化委員会                                                                    |
| CENELEC | European Committee for Electro Technical Standardization                                                   | 欧州電気標準化委員会                                                                  |
| CQC     | China Quality Certification Center                                                                         | 中国品質認証センタ                                                                   |
| CSA     | Classical Site Attenuation                                                                                 | クラシカルサイトアッテネー<br>ション                                                        |
| CSA     | Canadian Standards Association                                                                             | カナダ規格協会                                                                     |
| DAF     | Dual Antenna Factor Method                                                                                 | デュアルアンテナ法                                                                   |
| DC      | Document for Comment                                                                                       | コメント文書                                                                      |
| dow     | Date of Withdrawal                                                                                         | 従来の規格を廃止する最終期                                                               |
|         |                                                                                                            | 限                                                                           |
| dti     | Department of Trade and Industry                                                                           | 通商産業省(イギリス)                                                                 |
| DUT     | Device Under Test                                                                                          | 非試験素子                                                                       |
| ECANB   | EC Association of Notified Bodies                                                                          | EC 通知試験所協会                                                                  |
| Ecma    | European association for standardizing information and communication systems                               | 欧州(ヨーロッパ)コンピュー<br>タ工業会                                                      |
| EICTA   | European Information and Communication Technology<br>Industries Association                                | 欧州情報通信技術製造者協会                                                               |
| EMCC    | Electro Magnetic Compability Conference                                                                    | 電波環境協議会                                                                     |
| EMCAB   | Electromagnetic Compatibility Advisory Bulletin                                                            | EMC 助言広報                                                                    |
| EMF     | Electromagnetic Field                                                                                      | 電磁界                                                                         |
| ETSI    | European Telecommunication Standards Institute                                                             | 欧州通信規格協会                                                                    |
| EUT     | Equipment Under Test                                                                                       | 供試装置                                                                        |
| FAR     | Full Anechoic Room                                                                                         | 電波全無響室                                                                      |
| FDIS    | Final Draft International Standard                                                                         | 国際規格最終案                                                                     |
| GB      | guo jia biao zhun (National Standard of China)                                                             | 中華人民共和国国家標準                                                                 |
| ICES    | Interference-Causing Equipment Standards                                                                   | カナダ妨害波規則                                                                    |
| ICNIRP  | International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection                                              | 国際非電離放射線防護委員会                                                               |
| ISM     | Industrial Scientific and Medical Equipment                                                                | 工業科学医療                                                                      |
| ISN     | Impedance Stabilization Network                                                                            | 擬似通信回路網                                                                     |
| LCL     | Longitudinal Conversion Loss                                                                               | 不平衡減衰量                                                                      |
| MOU     | Memorandum of Understanding                                                                                | 覚書                                                                          |
| MP(法)   | Magnetic Probe                                                                                             | 磁界プローブ                                                                      |
| MRA     | Mutual Recognition Agreement/Arrangement                                                                   | 相互承認取り決め<br>政府-政府間: Agreement<br>民間-民間間: Arrangement<br>政府-民間間: Arrangement |

| 略語    | FULL NAME                                                          | 記事(日本語意)      |
|-------|--------------------------------------------------------------------|---------------|
| NCB   | National Certification Body                                        | 国家認証機関        |
| NICT  | National Institute of Information and Communications<br>Technology | 情報通信研究機構      |
| NIST  | National Institute of Standards and Technology                     | 米国国家標準技術研究所   |
| NP    | New Proposal                                                       | 新提案           |
| NSA   | Normalized Site Attenuation                                        | 正規化サイト減衰量     |
| NWIP  | New Work Item Proposal                                             | NPと同じ         |
| OFDM  | Orthogonal Frequency Division Multiplex                            | 直交周波数分割多重通信方式 |
| PAS   | Publicly Available Specification                                   | 公開仕様書         |
| PLT   | Power Line Telecommunication                                       | 電力線通信         |
| R&TTE | Radio & Telecommunications Terminal Equipment                      | 無線および電気通信端末機器 |
| REF   | Reference                                                          | 基準            |
| RRL   | Radio Research Laboratories                                        | 電波研究所         |
| RSG   | Reference Signal Generator                                         | 基準信号発生器       |
| RSM   | Reference Site Method                                              | 基準サイト法        |
| SN    | Signal to Noise ratio                                              | 信号対雑音比        |
| TF    | Task Force                                                         | タスクフォース、特別委員会 |
| TG    | Tracking Generator                                                 | トラッキングジェネレータ  |
| VBW   | Video Band Width                                                   | ビデオバンド幅       |
| VSWR  | Voltage Standing Wave Ratio                                        | 電圧定在波比        |
| WP    | Working Party                                                      | 作業部会          |

14



新しく遺跡が発掘されたニュースを聞くと、まず気になるのは年代がいつ頃かということです。年代を特定する方法のひとつに出土した樹皮のついた木材の年輪から読み取る年輪年代法があります。年輪は気候や降水量など環境の変化を敏感に反映しています。気候の変化を把握していると他の理化学的な分析手法の年代測定法に比べて1年単位で年代を割り出せるのがこの方法の特徴です。理化学的な分析手法のひとつに放射性炭素  $\mathbf{C}^{14}$  が 5730 年で濃度が半減していくことを利用した  $\mathbf{C}^{14}$  法があります。  $\mathbf{C}^{14}$  は大気中で宇宙線に含まれる中性子と大気中の窒素から生じるとすぐに酸素と結合して大気中に拡散していきます。この測定法では、大気中の  $\mathbf{C}^{14}$  濃度が常に一定であると仮定しています。ところが地球の地磁気が変動しており、これにしたがって地上に降り注ぐ宇宙線の量が変動しているので  $\mathbf{C}^{14}$  の生成量も変化しています。そこで年輪年代法の基準となる試料を使って  $\mathbf{C}^{14}$  を測定し、作成された較正曲線を使って精度を高める工夫がされています。

加速器を使った AMS 法(Accelerator Mass Spectrometry)ではイオンを加速して数ミリグラムの試料にあて、 $C^{14}$  の濃度を直接測定します。この測定方式では微量の試料でよくなります。そこで出土品からより精度の高い試料を集めやすくなるので測定施設は大型になりますが、精度よく検証することが可能になっています。いろいろな年代測定法がありますが、測れる年代の幅や精度に違いがあり、万能な方法はないので複数の測定法を駆使して年代をトレースする研究が行われています。

・放射年代測定法については、

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%94%BE%E5%B0%84%E5%B9%B4%E4%BB%A3%E6%B8%AC%E5%AE%9A

・放射性炭素 C14年代測定法については、

http://en.wikipedia.org/wiki/Radiocarbon\_dating http://www.bunkaken.net/index.files/kihon/kagaku/c14.html

・AMS 法については、

http://en.wikipedia.org/wiki/Accelerator mass spectrometry

・AMS 法による年代測定については、

http://www.g5-hakuto.jp/accelerator/NEC/ams/ouyou.html

・AMS 年代測定法による弥生時代の開始年代については、

http://www.rekihaku.ac.jp/kenkyuu/0725/index.html#01

このところ食肉、洋菓子メーカ、お土産品などの偽装のニュースが目につきます。

しかも監督官庁の指摘ではなく内部告発に端を発しているところが特徴です。このような事態に至っ

て消費者としては、生産者から流通経路までを把握できるトレーサビリティの確立を求めざるをえません。食品を個品やロットごとに個々に識別し、生産から流通、販売まですべての過程を通して、農薬散布や入出荷といった食品に発生したイベントを記録して追跡する技術が食品トレーサビリティです。この技術を利用して、食品がどこで生産されどう流通してきたか、消費者側から生産者側に向かって食品の情報を遡って追跡するのがトレースバックです。逆に、生産者側から消費者側に向かって食品がどこに流通していったか追跡するのがトレースフォワードです。食品トレーサビリティを導入することにより、消費者などの第三者が生産履歴や流通履歴から食品の安全性を確認することができます。また、食品事故が発生したときに、その影響範囲を正確に特定することが可能になります。

このような食品に対する不安を解消し安全性を高める方法の一つとして RFID タグや二次元バーコードに各種情報を記録しておき、携帯電話で読み取って情報表示をさせる食品トレーサビリティシステムが注目をあつめています。RFID には、長波 (135KHz 以下)、短波 (13.56MHz)、UHF 波 (860~960MHz、433MHz)、マイクロ波 (2.45GHz、5.8GHz) が使われ、ISO18000-2~7 に規格化されています。流通業界では EPC グローバルが RFID に使われる周波数やコード、プロトコルを定めており、国際標準になりつつあります。

・RFID の国際規格 EPC global のホームページは、http://www.epcglobalinc.org/home

・RFID 技術の現状については、

http://www.ehdo.go.jp/niigata/npc/kouza/H19 市民講座 5.pdf

・農林水産省の食品のトレーサビリティのホームページは、

http://www.maff.go.jp/trace/top.htm

家畜のトレースについては、

http://www.blwisdom.com/rfid/08/

RFID の普及が進むにつれて、電磁波ばく露への懸念が高まってきています。図書館や書店、スーパーなどの出入り口に設けられているゲートは国際非電離線防護委員会(ICNIRP)が定めるガイドライン、またはそれに準ずる国の基準に適合しており、これらの機器が健康に影響を与えるという研究報告はありません。しかし、今後、更なる電波の利用が進むことが考えられるので、電磁波の人体へのばく露も充分考慮して製品の設計開発をする必要があると考えられます。

このようにこれから電磁波を利用した新しい機器がますます使われていくことになるので EMC 技術者には新しい電磁環境をトレースし、関係機関と連携をとって電磁環境を両立させていくことが求められています。







図書館のゲートの例

- ・国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)ガイドラインは、http://www.soc.nii.ac.jp/jhps/j/information/nonioniz/icnirp.html
- ・国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)のホームページは、http://www.icnirp.de/
- 図書館における電磁波計測報告書については、
   http://www.csij.org/04/electromagnetic/emf-paper\_library.pdf
- ・電磁波公害に関する年表については、
  http://www.tecnoao-asia.com/press\_nenpyo\_00-09.html
- オランダ住宅地域計画環境省の情報プラットホームについては、 http://www2.vrom.nl/pagina.html?id=10896

6 年半にわたって EMC と日本文化のアナロジーを求めて執筆してきましたが、今回を持ちまして一旦お休みをいただくことになりました。ご愛読いただいた皆様に感謝しております。



常深 信彦(つねふか のぶひこ)

1943 年 東京都生まれ

1968年 大阪大学基礎工学部卒業

1984 年まで 日立製作所多賀工場で IT 機器の開発に従事 1991 年より 日立工業専門学院で電磁環境関連の教育に従事 1999 年より 日立・技術研修所プランニングマネージャ

2006年より (株A-IBS 東京支店

# Ecma TC20 欧州委員会出張報告

運営委員会

訪問先および出張者

訪問先:93rd meeting of Ecma TC20 ブリュッセル(ベルギー)

EU 委員会メンバーとの意見交換 ブリュッセル (ベルギー)

出張者: 宮崎 千春 VCCI 技術専門委員会委員(三菱電機)

山根 宏 VCCI 運営委員会委員(NTT)

山田宏二郎 VCCI 事務局長

#### 93rd meeting of Ecma TC20

1. 日 時:2007年9月5日~6日

2. 場 所: CENELEC - Room Cervantes (35, rue de Stassart B-1050 Brussels Belgium)

3. 出席者: Mr. Jean-Luc Detrez(Intel,Chair) Mr. Rainer Gehrmann(HP) Mr. Thomas Jhan(IBM) Mr. D. Ordener(Lexmark)

#### 4. 概 要

- 4.1 VCCIからは以下の3件について説明をするとともに、議論を行った。
- (1) Current status after JP-US mutual acceptance of test results from EMI laboratories accredited in the both countries started on 2007-April-01

日米 MOU が政府間で締結され、本年 4 月より運用を開始したその後の動向について、 VCCI から説明した。本 MOU に基づいて、NVLAP/A2LA で認証された米国試験所から、8 月 20 日時点で、既に 12 件を受領、受け入れし、日本側からも 8 月末で、VLAC で認証された日本の試験所が FCC 登録されたことを説明した。

このことに対して、

質問 1 (J-L. Detrez): サプライヤは今回の MOU でアドバンテージを受けられるのか。

回答 1: 今回の MOU でアドバンテージを受けられるのはサプライヤではなく、テストラボである。

質問 2 (R. Gehrmann): Equal market access は、現状はどのようになっているか。

回答 2:まだ MOU が始まったばかりであるので、変化が現れるのはこれからであり、 今後の動向を注視していきたい。

(2) Telecommunication port EMI - Implementation Plan in VCCI

通信ポートの伝導妨害波測定法の VCCI 技術基準への取り込み予定について説明した。 VCCI 技術基準が制定されるまでのプロセス (CISPR 22 国際基準が決定された後、日本国内では情報通信審議会答申が出され、VCCI 技術基準を決定すること)を説明し、今までの

通信ポートからの妨害波規制の経緯、および CISPR 22 Ed.5.2 の取り込み状況を述べた。このバージョンの取り込みが来年 4 月で、規制は 2010 年を予定していること、また、旧バージョンの ISN は廃止まで 3 年間の猶予期間を設ける予定であることを説明した。

質問 1 (J-L. Detrez): CISPR22 Ed.3 の ISN の扱いはどのようになるのか。

回答 1: CISPR22 Ed.3 の ISN は、Ed.5.2 の運用が開始されてからも、一定期間(現時点では 3 年間)使用可能とすることを考えている。

#### (3) VCCI's implementation plan for EMI above 1GHz

1GHz 以上の放射妨害波測定法に関する VCCI 技術基準への取り込みについて説明した。 放射妨害波測定については、2008 年 4 月には測定設備やアンテナ、サイトに関する基準を 取り込み、その翌年には測定法を取り込む予定であり、適用は 2010 年を予定していること を述べた。

- 質問 1 (J-L. Detrez): 何故、ターンテーブルの回転速度が EMI 測定結果に影響を与えるのか。
- 回答 1: スペアナの Sweep Time や EUT の動作条件によって異なるが、ターンテーブル の回転速度が早くなると、EMI の最大値(各動作条件、各周波数により異なる) を観測できなくなるためである。
- 質問 2 (R. Gehrmann): ターンテーブルの回転速度が EMI 測定結果に影響を与えること について CISPR へは提言しないのか。
- 回答 2: ターンテーブルの回転速度が問題となるのはプリ測定の際である(最終測定の場合にはレシーバ、もしくは周波数スパンを狭くしたスペアナで測定するため、ターンテーブルの回転速度の影響は少ないと考える)。プリ測定の方法について CISPR に提言することは考えていない。

#### 4.2 93rd meeting of Ecma TC20 の他の議論

(1) 欧州における 1GHz 以上の放射 EMI 規制

欧州における 1GHz 以上の放射 EMI 規制の運用開始時期について質問したところ、R.Gehrmann 氏より下記の回答を得た。

- a) 2008年に、1GHz 以上の放射 EMI 規制に関する発表を行う予定である。
- b) 上記発表の後、3年程度の猶予期間を設け、運用を開始する予定である。
- (2) CISPR32 の審議内容
  - J-L. Detrez 氏より、CISPR32の審議内容について下記の報告があった。
    - a) 2ndCD でも各国からのコメントが数多く提出され、CDV への移行は困難であろう。
    - b) CISPR32 の審議が Stage 0 へ戻るかもしれない。
    - c) TC20では、上記内容をTC20メンバーに連絡し、対応について審議する予定。
- (3) EMC measurements for modules に関して

VCCI のモジュールレベルの測定法や EMI プログラムでの実施状況を簡単に説明するとともに、このプログラムに参加している会員がいることや現在も技術的な検討を行っていることを説明した。

#### (4) Chairman からの要望

VCCI からも Ecma TC20 に対し、現行の規約・規程や検討中の案件に関して提案やコメントが欲しいとの要望があった。

#### (5) 次回以降の予定

a) 次回の開催予定

日時:2008年3月17日(14:00)~3月19日(12:00)

場所:Geneva

b) 次々回の開催予定

日時:2008年9月22日(13:00)~9月24日(13:30)

場所: Brussels



#### EU 委員会メンバーとの意見交換会

1. 日 時: 2007年9月6日 2. 場 所: A la Morte Subite

3. 出席者:

欧州委員会メンバー: Mr. Mark BOGERS - Team Leader Electrotechnical Sectors
Mr. David EARDLEY - Low Voltage and EMC Directives manager

#### 4. 概 要

VCCI 側からは、Ecma TC20 で説明した 3 件と同じ資料を使用して、日米 MOU の現在の状況や通信ポートおよび 1GHz 以上の放射妨害波に関する取り組み状況を説明した。

特に、日米 MOU に関しては長年の努力が報われたことに対して賛辞を戴いた。また、通信ポートや 1GHz 以上の測定法に関しては、来年 3 月頃を予定している EU Directives 改訂に反映させるよう現在取り組んでいるとのことであった。欧州圏内の各国の規制への動きはまちまち

で、少々遅れているということであった。また、今後も VCCI との意見交換会は継続し、EU Directives の中身が固まった時点で意見交換をすることにした。

# EMC Zurich 2007/BNetzA 等欧州出張報告

運営委員会

#### 1. はじめに

ドイツ・ミュンヘンで開催された EMC Zurich 2007 において日本の EMC 規制状況と VCCI の役割について講演する機会を利用し、イギリス・フェアレムにて、NB (Notified Body) である TUV Product Service にて開催されていた BABT の運営委員会委員と会議を行い、また、ドイツ・マインツにて規制当局である BNetzA (連邦ネットワーク庁) との会議を行った。以下に報告する。

#### 2. 訪問先および出張者

訪問先: TUV Product Service Fareham:フェアレム(UK)、BNetzA:マインツ(ドイツ)、

EMC Zurich 2007: ミュンヘン (ドイツ)

出張者:長沢 晴美 VCCI 専務理事

櫻井 秋久 VCCI 運営委員会委員長(日本 IBM)

水野 重徳 VCCI 運営委員会委員 (リコー)

#### 3. TUV Product Service Fareham

(1) 日 時:9月24日

(2) 場 所: TUV Product Service Octagon House

(Concorde Way PO 15 5RL Fareham UK)

Website: http://www.tuvps.co.uk/

(3) 出席者: Mr. Jean-Louis Evans - Managing Director of BABT

Mr. Alan Binks - Certification Managing of BABT

Mr. Andrew Kern - Business Development Manager of TUV PS

Mr. Tony Pither - Quality Manager of TUV PS

Mr. David IMESON - Director of EMC Compliance Europe Ltd,

Chairman of the Group of Notified Bodies under the EMC Directive

(ECNCB)

Mr. Jim Wood - EMC Compliance Europe Ltd

#### (4) 概 要

英国のNBである英国TUV PS と BABT に英国での指令の実施状況に関する意見交換を行った。 はじめにTUV PS から、TUV PS および BABT はTUV SUD グループの一員として、50 年にわたり、 無線、通信、航空機、自動車、鉄道等をカバーする、試験、証明、認定などのサービスを提供してき たことの紹介があった。 なお、BABT は、2001 年に TUV SUD グループとなったが、英国政府の継続的な監視下で中立性が保たれている。

注)BABT(British Approvals Board of Telecommunications)

市場抜取は、LVD(Low Voltage Directive)関係が主であり、管轄当局は、BERR(Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform)であるとのこと。

市場抜取はコンシューマ製品を主に実施し、最近の例では人の頭に付けるヘッドライトが対象となったとのこと。英国では、ドイツほど組織的に行ってはいない。

その他、EMC における製品安全の CB 制度のような仕組みの適用性、VCCI のスキームなどについて意見交換を行った。

席上、CB制度に対する VCCI の考え方を聞かれたので、VCCI は CB制度に賛成できない。なぜならば、規格と実行方法が決まっているだけで、このスキームに則った製品の責任を製造者が消費者に対してどう全うするのか、という消費者サイドからの観点が考慮されていない。したがって、既に機能している規制の枠組みに取って代わるようなスキームではないと考えると回答。



#### 4. BNetzA

(1) 日 時:9月26日

(2) 場 所: BNetzA Mainz Office(Canisiusstrasse 21. D-55122 Mainz) Website: http://www.bundesnetzagentur.de/

(3) 出席者: Mr. Stephan Winkelmann - Market Surveillance; Matters relating to EMC and R&TTE

(4) 概 要

① Market Surveillance 部署の概要

Section511 として、EMC 指令と R&TTE 指令の EMC を担当している。

基本的な市場監視の方針は変更していないが、適合性の判定区分を現在の 3 段階方式から 2

段階にするなどの変更を考えている。(VCCI だより 71 号参照)

#### ② 市場監視の方法

Point System/Random System などの統計学を応用した手法を用いている。特に Random System により、不適合件数の多い母集団が推定できるので、そのデータを活用している。

また、具体的な抜取対象製品は、e-bay などのインターネットも参考にしている。

(http://www.ebay.com/ http://www.preisvergleich.de/)

不適合製品の多くは、廉価製品、セール製品に見られるので、これらを重点的に選択し、買い上げている。

#### ③ 対象機器のキャンペーン

IT 機器の中では無線機器に焦点をあてて抜取試験を実施している。

2006年度は、小電力無線機器 SRD (Short Range Device、863MHz~870MHz) を実施したが、6%の適合率であった。

今年度は PMR (Private Mobile Radio) を実施する予定である。

また、家庭用電気機器の内、電動工具(ドリル、のこぎり、グラインダなど)を重点的に実施する予定である。

#### 4 Passive RFID tags

RFID タグについて TCAM で適用が決まった。しかし、パスポート内蔵 IC チップは除くとのこと。

注)TCAM(Telecommunications Conformity Assessment and Market Surveillance Committee、 電気通信適合性評価・市場監視委員会)

#### ⑤ 新指令適用後の状況

新 EMC 指令が 2007 年 7 月 20 日に施行されたが、新 EMC 指令では、整合規格を適用しなくても適合宣言ができるので、市場監視で非適用が判明した場合は、適用しなかった理由を調査するとのこと。また、取扱説明書はドイツ語を要求している。

不適合であった場合には、ドイツ内の First Supplier に罰金が課せられるとのこと。

スペアパーツについてはこれまでは対象ではなかったが、市場にあれば対象とした。マークがなければ通関から BNetzA へ通知があるので、個別に対応している。

#### ⑥ VCCIの市場監視について

VCCIの市場監視について、抜取試験の結果、不合格である場合の対応について関心がもたれ、 VCCIのウェブサイトに会員名と製品名、および不合格品の対策と恒久策を公表することについ て、BNetzA側から、情報共有したいとの申し出があり、VCCIウェブサイトの英語版を紹介し た。

#### 5. 18th International Zurich Symposium on EMC in Munich

- (1) 日 時:9月27日
- (2) 場 所: The Technische Universitat Munchen

#### (3) 概 要

EMC in Asia のセッションに招待され次の講演を行った。

#### 「EMC Regulations in Japan and Role of VCCI」

今回は何故自主規制なのか、そのメリットなどをあわせて講演した。

- Q. 日本の EMC 規制は EU と比較すると複雑に見える。日本の中でこれを整理するという動きはあるのか。
- A. 見方の問題であるが、一つの製品群に対し EMI 規制が重複して規制されるなどの問題はなく、 すっきりと住み分けされている。ただし電気用品安全法の中に EMI が含まれている件は見直し てもよいのではないかとの意見もある。今後注視していきたい。

福島県ハイテクプラザにて開催したセミナーについて以下に報告します。

#### 1. 開催要領

日 時:2007年10月19日(金) 午後1時00分~午後5時00分

場 所:福島県ハイテクプラザ

テーマ: EMC 規制と VCCI

内容:

| テーマ                      | 講師             |
|--------------------------|----------------|
| (1) はじめに                 | 長沢 晴美          |
|                          | VCCI 専務理事      |
|                          |                |
| (2) VCCI の役割             | 櫻井 秋久          |
| ・会員制度と自主規制               | 日本アイ・ビー・エム(株)  |
| ・違反事例とペナルティ              | 運営委員会委員長       |
| ・日米 MOU 状況               |                |
| (3) 国内規制全般と VCCI 市場監視    | 水野 重德          |
| ・市場抜取状況について              | (株) リコー        |
| ・違反事例とペナルティ・国内規制         | 市場抜取試験専門委員会委員長 |
| (4) 世界の EMC 動向全般         | 鈴木 宏明          |
| ・主要国の状況(欧州、米国、中国、台湾、韓国等) | カシオ計算機(株)      |
|                          | 国際専門委員会委員      |
| (5) 日本国内規制の改訂と今後の動向      | 佐竹 省造          |
| ・主たる改訂の内容                | (株)日立製作所       |
| ・キットモジュール                | 技術専門委員会委員長     |
| (6) 測定と教育研修              | 山根 宏           |
| ・ノイズ発生のメカニズム             | 日本電信電話 (株)     |
| ・教育(基礎・技術研修案内)           | 教育研修専門委員会委員長   |

主 催:情報処理装置等電波障害自主規制協議会

共 催:福島県ハイテクプラザ

参加者:46名(非会員会社60%・会員会社40%)

#### 2. 講演概要

今年度 VCCI の PR 活動として、各県工業技術センター等を通しての PR に重点をおく計画をたてたが、3回目となる今回は、福島県ハイテクプラザ殿の会場をお借りして、上記開催をすることができた。

わが国および海外での EMI 規制動向、VCCI の活動趣旨/自主規制の考え方などを主体に講演し、概ね理解を得られたと思われる。



聴講風景

#### 3. 所感および今後にむけて

本セミナーは VCCI の活動内容のみならず、広く EMI 全般に関する規制の状況・動向の紹介を主とした。国内会員は 600 社を超える状況になっており、近年では国内の会員数は鈍化傾向にあることから、国内電子機器メーカの大部分は既に会員になっていただいているとの思いもあった。しかし、裾野は広く、必ずしも VCCI が知られている(名前は知っているが、何をやっているのか)とは言えないところもあると認識を新たにした。

いただいたアンケート結果によると、基礎的な内容が理解できた、VCCIの仕組みもわかりやすく良かった等好印象である。「講演時間が短い」というコメントがいくつかあり、プログラムを見直す良い機会となった。また一方で、対策についてのテーマを取り扱って欲しいとの声もあり、VCCIとしてどこまで踏み込むかなど検討が必要だが、教育研修専門委員会および各専門委員会とも連携し、より充実したセミナーに発展させ、他県の工業技術センターへ展開していきたいと考えている。

#### 最後に、

ご協力いただきました福島県ハイテクプラザの関係各位に、この場を借りて御礼申し上げます。

# 2006年度市場抜取試験実施状況 市場抜取試験専門泰員会

2007年10月31日

|                                                                     |                                                   |      | , .               |           |                   |     |     | 1    |                   | 10月31日    |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|-------------------|-----------|-------------------|-----|-----|------|-------------------|-----------|
| 選定基準                                                                |                                                   | 選定件数 | 中止<br>(未出荷<br>など) | 応答待<br>件数 | 試験確定<br>有効件数      |     | 判定待 | 合格確定 | 判定結果<br>不合格<br>水準 | うち<br>不合格 |
| 借上試験計                                                               |                                                   | 124  | 59                | 5         | 60                | 58  | 0   | 58   | 0                 | 1         |
| 第1回                                                                 | 複合機 (業務用)、<br>プロジェクタ、2005<br>年度試験で合格で<br>あるが許容値超え | 34   | 6                 | 0         | 27<br>書類審査<br>(1) | 26  | 0   | 27   | 0                 | 0         |
| 第2回                                                                 | 2005 年度試験で合格<br>であるが許容値超え                         | 5    | 2                 | 0         | 3                 | 3   | 0   | 3    | 0                 | 0         |
| 第3回                                                                 | 2004~2005 年度新入<br>会員製品                            | 20   | 11                | 0         | 9                 | 9   | 0   | 9    | 0                 | 0         |
| 第4回                                                                 | 2005 年度試験でドロップとなった会員                              | 16   | 13                | 0         | 3                 | 3   | 0   | 3    | 0                 | 0         |
| 第5回                                                                 | デジタル一眼レフ、<br>ビデオカメラおよび<br>モニタ                     | 10   | 2                 | 0         | 8                 | 8   | 0   | 8    | 0                 | 0         |
| 第6回                                                                 | 2006年度新入会員                                        | 39   | 25                | 5         | 9                 | 9   | 0   | 8    | 0                 | 1         |
| 書類審査                                                                |                                                   |      |                   |           | 1                 | 1   |     | 1    |                   |           |
| 市                                                                   | 場買上試験 計                                           | 44   | 2                 | 14        | 41                | 41  | 0   | 40   | 0                 | 1         |
| 第1回                                                                 | (テレビ PC)、メディ<br>アプレーヤ、複合機<br>(パーソナル向け)            | 14   | 0                 | 0         | 14                | 14  | 0   | 14   | 0                 | 0         |
| 第2回                                                                 | 2005 年度試験でドロップとなった会員                              | 7    | 1                 | 0         | 6                 | 6   | 0   | 6    | 0                 | 0         |
| 第3回                                                                 | ブロードバンドルー<br>ター、無線 LAN 等                          | 7    | 1                 | 6         | 5                 | 5   | 0   | 4    | 0                 | 1         |
| 第4回                                                                 | 2006年度新入会員                                        | 2    | 0                 | 2         | 2                 | 2   | 0   | 2    | 0                 | 0         |
| 第5回                                                                 | 話題商品                                              | 8    | 0                 | 0         | 8                 | 8   | 0   | 8    | 0                 | 0         |
| 第6回                                                                 | オーディオ機器                                           | 6    | 0                 | 6         | 6                 | 6   | 0   | 6    | 0                 | 0         |
|                                                                     | 総計                                                | 168  | 61                | 19        | 101               | 99  | 0   | 98   | 0                 | 2         |
|                                                                     | (前月総計)                                            |      | 60                | 31        | 79                | 75  | 8   | 67   | 0                 | 0         |
| (前月総計)     168     60     31     79     75     8     67     0     0 |                                                   |      |                   |           | I                 |     |     |      |                   |           |
|                                                                     | 計画件数                                              | 借」   |                   |           | 55                | 100 |     |      |                   |           |
|                                                                     |                                                   | 貝」   | L-                | 3         | 3                 |     |     |      |                   |           |

# 2006 年度不合格の内容

| 社 名   | 株式会社ユニマットライフ                                                |
|-------|-------------------------------------------------------------|
| 機種名   | Vbranch-II                                                  |
| 型式    | UVB-0502-iA4                                                |
| 原因・改善 | 原因:<br>電話ケーブルの長さや余長処理の仕方により放射レベルが大幅に変動することを、適合確認時に見落とした。    |
|       | 改善:<br>今後出荷される製品には、対策部品(コア)を同梱する。                           |
|       | 出荷済みの対策:<br>ユーザに、対策部品・設置マニュアルを送付し、該当ケーブルに、対策部品を取り付けるよう通知する。 |
|       | 対象台数:<br>38台                                                |
| 試験結果  | 232MHz で 11.8dB オーバ                                         |

# 2007年度市場抜取試験実施状況 市場抜取試験専門委員会

#### 2007年10月23日

|          |                              | 中止 | 応答待 | 試験確定 | 試験完了      |           | 判定結果 |   |   |
|----------|------------------------------|----|-----|------|-----------|-----------|------|---|---|
| 選定基準     | 選定基準 選定件数 (未出荷 件数 有効件数 件数 判別 |    | 判定待 | 合格確定 | 不合格<br>水準 | うち<br>不合格 |      |   |   |
| 市場借上試験 計 | 86                           | 7  | 43  | 39   | 47        | 27        | 17   | 3 | 0 |
| 第1四半期    | 31                           | 2  | 7   | 25   | 25        | 11        | 12   | 2 | 0 |
| 第2四半期    | 55                           | 5  | 36  | 14   | 22        | 16        | 5    | 1 | 0 |
| 第3四半期    | 0                            |    |     |      |           |           |      |   |   |
| 第 4 四半期  | 0                            |    |     |      |           |           |      |   |   |
|          |                              |    |     | 1    | Π         |           |      |   | ı |
| 書類審査     |                              |    |     |      |           |           |      |   |   |
| 市場買上試験計  | 28                           | 2  | 12  | 14   | 14        | 9         | 4    | 1 | 0 |
| 第1四半期    | 10                           | 1  | 1   | 8    | 8         | 6         | 2    | 0 | 0 |
| 第2四半期    | 7                            | 1  | 0   | 6    | 6         | 3         | 2    | 1 | 0 |
| 第3四半期    | 11                           | 0  | 11  | 0    | 0         | 0         | 0    | 0 | 0 |
| 第 4 四半期  | 0                            |    |     |      |           |           |      |   |   |
| 総計       | 114                          | 9  | 55  | 53   | 61        | 36        | 21   | 4 | 0 |
| (前月総計)   | 103                          | 6  | 97  | 23   | 21        | 14        | 7    | 1 | 0 |

| 計画件数 | 借上 | 60 | 110 |
|------|----|----|-----|
| 可圖什奴 | 買上 | 50 | 110 |

<sup>\*</sup>今年度より製品区分でなく、選定時期での実施状況報告といたします。

#### VCCI 規約·規程類一覧

(2007年12月20日現在)

● 規 約

V-1/2006.04

● 自主規制措置運用規程

V-2/2007.04

● 付則1:技術基準

V-3/2007.04

- <付属文書 I>正規化サイトアッテネーションの測定
- <付属文書Ⅱ>短縮ダイポールアンテナによる測定サイトの評価
- <付属文書Ⅲ>伝導妨害波測定における尖頭値測定の判定ツリー
- <付属文書IV>通信ポート伝導妨害波測定の配置および測定方法
- <付属文書V>旧規格 (2005.04.01版)通信ポート伝導妨害波測定の許容値、 測定設備および測定方法
- 付則 1-1:供試装置の試験条件の補則

V-4/2007.04

- 付則 1-2:ダイポールアンテナによるサイトアッテネーション測定方法の解説 V-12/2007.04
- 付則 1-3:測定機器の校正および点検 V-10/2005.04
- 付則 2:測定設備等の登録に関する規程 V-5/2007.04
- 付則 2-1: 測定設備等の管理のガイドライン V-6/2006.04
- 付則 2-2: 測定設備等の登録に関する書類の記入要領 V-11/2006.04
- 付則 3:市場抜取試験に関する規程 V-7/2007.04
- キットモジュール運用規程

V-A2/2006.04

- 付則 1:キットモジュール妨害波測定 技術基準 V-A3/2006.04
- 付則 1-1:キットモジュール妨害波測定 測定条件 V-A4/2005.04
- 付則 1-2:キットモジュール設備届出規程 V-A5/2006.04

#### 情報処理装置等電波障害自主規制協議会 諸手続書類様式集

注:すべて、Word ファイルとしました。

ダウンロード後、必要事項を記入し印刷して使用ください。なお、数字は半角で入力してください。

- 様式1 適合確認届出書
- 様式2 適合確認 (追加・変更)届出書
- 様式3 市場抜取試験に関する同意書
- 様式4 試験対象機器に関する技術情報
- 様式5 使用者の設置場所での測定による適合確認届出書
- 様式6 継続製造申請書
- 様式7 継続製造終了届出書
- 様式8 入会申込書
- 様式9 変更届
- 様式 10 VCCI だより / VCCI Davori 定期配布部数変更申込書
- 様式11 有料資料申込書
- 様式 12 適合確認届出書の受理証明書の再発行依頼書
- 様式 13 VCCI-MAEDA 1.76 (測定用アンテナ)の貸出し依頼書
- 様式 14 測定設備等登録内容の変更届
- 様式 101 測定設備等登録申請書(電界強度測定設備用)
- 様式 102A 測定設備等登録申請書(電源ポート伝導妨害波測定設備用)
- 様式 102B 測定設備等登録申請書(通信ポート伝導妨害波測定設備用)
- 様式103 測定設備等登録申請付属書(オープンサイト設備概要)
- 様式 104 測定設備等登録申請付属書(電波半無響室設備概要)
- 様式 105A 測定設備等登録申請付属書(電源ポート伝導妨害波測定設備概要)
- 様式 105B 測定設備等登録申請付属書(通信ポート伝導妨害波測定設備概要)
- 様式 106 測定設備等登録申請付属書(EMI 測定機器類一覧表)
- 様式 107 測定設備等登録更新申請書(電界強度測定設備用)
- 様式 108A 測定設備等登録更新申請書(電源ポート伝導妨害波測定設備用)
- 様式 108B 測定設備等登録更新申請書(通信ポート伝導妨害波測定設備用)
- 様式 109A 測定設備等登録申請付属書(正規化サイトアッテネーション測定データ計算表)
- 様式 109B 測定設備等登録申請付属書(正規化サイトアッテネーション測定データ計算グラフ)
- 様式 110A 測定設備等登録申請付属書 (短縮ダイポールアンテナによるサイトアッテネーション測定データ表)
- 様式 110B 測定設備等登録申請付属書 (短縮ダイポールアンテナによるサイトアッテネーション測定データグラフ)
- 様式 111 測定設備等登録申請付属書(サイトアッテネーション測定データ)
- 様式 151 測定設備等登録申請書(付則 2-2 第 14 条により登録する電界強度測定設備用)

様式 152A 測定設備等登録申請書(付則 2 第 14 条により登録する電源ポート伝導妨害波測定設備用)

様式 157 測定設備等登録更新申請書(付則 2 第 14 条により登録更新する電界強度測定設備用)

様式 158A 測定設備等登録更新申請書(付則 2 第 14 条により登録更新する電源ポート伝導妨害波測定設備用)

様式 201 測定設備等登録/更新申請書 \* (付則 2 第 15 条により登録更新する電界強度測定設備用)

様式 202A 測定設備等登録/更新申請書\*(付則 2 第 15 条により登録更新する電源ポート伝導妨害波測 定設備用)

様式 202B 測定設備等登録/更新申請書\*(付則 2 第 15 条により登録更新する通信ポート伝導妨害波測 定設備用)

様式301 キットモジュール測定設備等届出申請書

様式303 測定設備等届出申請付属書(キットモジュール測定設備概要)

様式306 測定設備等届出申請付属書(キットモジュール測定機器類一覧表)

\*: VLAC/NVLAP/A2LA により認定された試験所用

\_\_\_\_\_

注:適合確認の電子届出ができますのでご利用ください。

ウェブサイトを参照ください (http://www.vcci.or.jp)

# 事務局だより

## 1. 会員名簿(2007年8月~2007年10月)

# 新入会員

| 会 員    | 会員番号 | 会社名                                                      | 国名             |  |  |  |
|--------|------|----------------------------------------------------------|----------------|--|--|--|
| 海外正会員  | 2766 | Brocade Communications Systems Inc.                      | USA            |  |  |  |
| 海外正会員  | 2824 | Data Robotics, Inc.                                      | USA            |  |  |  |
| 海外正会員  | 2833 | Devon IT                                                 | USA            |  |  |  |
| 海外正会員  | 2854 | DoTop Technology, Inc.                                   | CHINESE TAIPEI |  |  |  |
| 海外正会員  | 2817 | Duel Systems                                             | USA            |  |  |  |
| 海外正会員  | 2815 | Finedigital                                              | KOREA          |  |  |  |
| 海外正会員  | 2823 | Flextronics International (Taiwan) Ltd.                  | CHINESE TAIPEI |  |  |  |
| 海外正会員  | 2820 | Greenbell Embedded System                                | KOREA          |  |  |  |
| 海外正会員  | 2842 | INOCOVA Co., Ltd.                                        | KOREA          |  |  |  |
| 海外正会員  | 2834 | Inventec (Pudong) Co., Ltd.                              | CHINA          |  |  |  |
| 海外正会員  | 2845 | Kingston Digital, Inc.                                   | USA            |  |  |  |
| 海外正会員  | 2821 | KMI CO., LTD.                                            | KOREA          |  |  |  |
| 海外正会員  | 2777 | Matisse Networks, Inc.                                   | USA            |  |  |  |
| 海外正会員  | 2812 | Phihong Technology Co., Ltd.                             | CHINESE TAIPEI |  |  |  |
| 海外正会員  | 2841 | Qisda Corporation                                        | CHINESE TAIPEI |  |  |  |
| 海外正会員  | 2822 | Rochford Thompson Equipment Limited                      | U.K.           |  |  |  |
| 海外正会員  | 2835 | Sling Media, Inc.                                        | USA            |  |  |  |
| 海外正会員  | 2831 | Sonoa Systems, Inc.                                      | USA            |  |  |  |
| 海外正会員  | 2828 | SRI-TECH CO., LTD.                                       | KOREA          |  |  |  |
| 海外正会員  | 2813 | Synology Incorporated                                    | CHINESE TAIPEI |  |  |  |
| 海外正会員  | 2826 | Targus Group International, Inc.                         | HONG KONG      |  |  |  |
| 海外正会員  | 2843 | Vixell Co., Ltd.                                         | KOREA          |  |  |  |
| 海外賛助会員 | 2829 | World Standarilization Certification & Testing CO., LTD. | CHINA          |  |  |  |
| 海外正会員  | 2846 | World Wide Packets                                       | USA            |  |  |  |
| 海外正会員  | 2836 | XAVi Technologies Corp.                                  | CHINESE TAIPEI |  |  |  |
| 海外正会員  | 2827 | Xerox Corporation                                        | USA            |  |  |  |
| 海外正会員  | 2850 | YOUNGWOO TELECOM INC.                                    | KOREA          |  |  |  |
| 国内正会員  | 2819 | エフ・エー・システム・エンジニアリング株式会社                                  | JAPAN          |  |  |  |
| 国内正会員  | 2839 | データコントロルズ株式会社                                            | JAPAN          |  |  |  |
| 国内正会員  | 2849 | 株式会社サクラクレパス                                              | JAPAN          |  |  |  |
| 国内正会員  | 2825 | 株式会社サンシャイン                                               | JAPAN          |  |  |  |
| 国内正会員  | 2830 | 株式会社ジー・ピー・ネット                                            | JAPAN          |  |  |  |
| 国内正会員  | 2838 | 株式会社ネットワークバリューコンポネンツ                                     | JAPAN          |  |  |  |
| 国内正会員  | 2837 | 株式会社ハギワラシスコム                                             | JAPAN          |  |  |  |
| 国内正会員  | 2847 | 株式会社高砂製作所                                                | JAPAN          |  |  |  |
| 国内正会員  | 2832 | 日本ポラロイド株式会社                                              | JAPAN          |  |  |  |

## 社名変更

| 会 員    | 会員番号 | 会社名                        | 国 名               | 旧社名                                            |
|--------|------|----------------------------|-------------------|------------------------------------------------|
| 海外正会員  | 2310 | Alcatel-Lucent Enterprise  | FRANCE            | Alcatel Business Systems                       |
| 海外正会員  | 1268 | BAFO Technologies Corp.    | CHINESE<br>TAIPEI | TAIWAN FIRST LINE ELEC.CORP.                   |
| 海外賛助会員 | 836  | Intertek                   | USA               | Intertek-ETL-Entela                            |
| 海外正会員  | 2120 | SOBOVISION CO., LTD.       | KOREA             | MEGAVISION Co., Ltd.                           |
| 海外正会員  | 2723 | U&Me Co.                   | KOREA             | iCantek                                        |
| 海外正会員  | 1579 | Vnetek Communications, LLC | USA               | DNPG, LLC(Doing Business as"Digital Networks") |
|        |      | コクヨエンジニアリング&テクノロ           |                   |                                                |
| 国内正会員  | 2677 | ジー株式会社                     | JAPAN             | コクヨ株式会社                                        |
| 国内正会員  | 7    | ネッツエスアイ東洋株式会社              | JAPAN             | 東洋ネットワークシステムズ株式会社                              |
| 国内正会員  | 808  | 株式会社 iND                   | JAPAN             | アイネットデバイス株式会社                                  |
| 国内正会員  | 539  | 小林クリエイト                    | JAPAN             | 小林記録紙株式会社                                      |

## 退会会員

| 会 員    | 会員番号 | 会社名                   | 国 名   |
|--------|------|-----------------------|-------|
| 海外賛助会員 | 2688 | ATTO Technology, Inc. | USA   |
| 海外正会員  | 2531 | Aventail Corporation  | USA   |
| 国内正会員  | 2652 | 株式会社フォーバルテクノロジー       | JAPAN |

お願い:会社名他を変更された場合は、お手数でも巻末の「変更届」をご利用のうえ、ご提出願います。

# 2. 適合確認届出状況(2007年8月 ~ 2007年10月)

|      | 該 当 月                                       | 2               | 007年8月   | ]   | 2        | 007年9月   | ]   | 2007年10月 |          |     |
|------|---------------------------------------------|-----------------|----------|-----|----------|----------|-----|----------|----------|-----|
| 機器   | 分類名 クラス                                     | クラス<br><b>A</b> | クラス<br>B | 合 計 | クラス<br>A | クラス<br>B | 合 計 | クラス<br>A | クラス<br>B | 合 計 |
|      | コンピュータ (スーパーコン<br>ータ、サーバなど)                 | 23              | 0        | 23  | 22       | 1        | 23  | 22       | 7        | 29  |
|      | デスクトップタイプ<br>など                             | 0               | 36       | 36  | 0        | 17       | 17  | 1        | 22       | 23  |
|      | ソナルコ<br>ュータ<br>ノートタイプなど                     | 0               | 22       | 22  | 0        | 19       | 19  | 0        | 15       | 15  |
|      | パームトップタイプ<br>など                             | 0               | 2        | 2   | 0        | 3        | 3   | 0        | 1        | 1   |
| (オラ  | 他コンピュータ<br>7コン、ミニコン、ワークステー<br>ンなど)          | 9               | 5        | 14  | 13       | 11       | 24  | 2        | 5        | 7   |
|      | 補助メモリ(記憶装置)                                 | 10              | 32       | 42  | 8        | 23       | 31  | 9        | 12       | 21  |
| 周    | プリンタ(印刷装置)                                  | 11              | 9        | 20  | 6        | 10       | 16  | 8        | 11       | 19  |
| 辺    | 表示装置(液晶 CRT ディスプレイなど)                       | 11              | 69       | 80  | 2        | 43       | 45  | 6        | 47       | 53  |
| 端端   | 入出力装置(上欄の補助メモリ<br>装置、プリンタ、表示装置を除<br>く入出力装置) | 5               | 35       | 40  | 12       | 19       | 31  | 10       | 27       | 37  |
| 末装   | 汎用端末装置(ディスプレイ・タ<br>イプライタ端末など)               | 2               | 0        | 2   | 1        | 1        | 2   | 0        | 2        | 2   |
| 置    | 専用端末装置(POS、医療用、金融・保険用など)                    | 5               | 4        | 9   | 9        | 5        | 14  | 7        | 2        | 9   |
|      | その他の周辺端末                                    | 33              | 30       | 63  | 41       | 29       | 70  | 29       | 32       | 61  |
| 複写   | 機                                           | 0               | 1        | 1   | 1        | 3        | 4   | 0        | 2        | 2   |
| ワー   | ドプロセッサ                                      | 0               | 0        | 0   | 0        | 0        | 0   | 0        | 0        | 0   |
| /Z   | 電話装置(ファクシミリ、電話機、ボタン電話装置、PBX装置など)            |                 | 8        | 9   | 1        | 7        | 8   | 3        | 7        | 10  |
| 通信装置 | 回線接続装置(変復調装置(モデム)、デジタル伝送装置、DSU、ターミナルアダプタなど) | 4               | 4        | 8   | 3        | 17       | 20  | 2        | 1        | 3   |
| 置    | LAN 関連装置(局用交換機など)                           | 58              | 18       | 76  | 34       | 21       | 55  | 17       | 14       | 31  |
|      | その他の通信装置                                    | 7               | 16       | 23  | 12       | 4        | 16  | 26       | 8        | 34  |
|      | 他(デジタルカメラ、ナビゲータ、<br>、MP3 プレーヤーなど)           | 28              | 37       | 65  | 22       | 45       | 67  | 20       | 31       | 51  |
|      | 計                                           | 207             | 328      | 535 | 187      | 278      | 465 | 162      | 246      | 408 |

## 3. 測定設備等の登録状況

測定設備等の最近3か月の新規登録分を以下に示します。

ここに掲載されているものは、原則として登録者から掲載希望があったもののみです。全設備はウェブサイトに掲載しています。

### 新規登録測定設備一覧(2007年8月~2007年10月)

| No.  | 会社名                                       | 設備名                                                         | 3<br>m | 10<br>m | 30<br>m | 暗<br>3m | 暗<br>10m | 登録番号   | 有効期限      | 設備所在地                                                                                                 | 問い合わせ先<br>TEL           |
|------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|---------|----------|--------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 5417 | Compliance Engineering Services, Inc.     | Compliance Certification<br>Services, Inc. Chamber A        | -      | -       | -       | 0       | 1        | R-2571 | 2010/7/2  | 47173 Benicia Street<br>Fremont, CA 94538, USA                                                        | 1-510-771-1122          |
| 5418 | Compliance Engineering Services, Inc.     | Compliance Certification<br>Services, Inc. Chamber B        | 1      | -       | -       | 0       | 1        | R-2572 | 2010/7/2  | 47173 Benicia Street<br>Fremont, CA 94538, USA                                                        | 1-510-771-1122          |
| 5419 | Compliance Engineering Services, Inc.     | Compliance Certification<br>Services, Inc.<br>Shielded Room | -      | -       | -       | -       | -        | C-2819 | 2010/7/2  | 47173 Benicia Street<br>Fremont, CA 94538, USA                                                        | 1-510-771-1122          |
| 5430 | R.N. Electronics Ltd.                     | Site OATS                                                   | 0      | 0       | -       | -       | 1        | R-2580 | 2010/3/21 | Arnolds Court, Arnolds<br>Farm Lane, Mountnessing,<br>Brentwood, Essex,<br>United Kingdom CM13<br>1UT | 44-1277-352219          |
| 5431 | R.N. Electronics Ltd.                     | Site 'F'                                                    | 1      | -       | i       | -       | 1        | C-2823 | 2010/3/21 | Arnolds Court, Arnolds<br>Farm Lane, Mountnessing,<br>Brentwood, Essex,<br>United Kingdom CM13<br>IUT | 44-1277-352219          |
| 5460 | 株式会社日立製作所                                 | 3m法電波暗室                                                     | 1      | ı       | 1       | 0       | 1        | R-2591 | 2010/7/30 | 茨城県日立市大みか町<br>7-1-1                                                                                   | 0294-52-7954            |
| 5461 | 株式会社日立製作所                                 | 小型電波暗室                                                      | 1      | -       | -       | -       | 1        | C-2839 | 2010/7/30 | 茨城県日立市大みか町<br>7-1-1                                                                                   | 0294-52-7954            |
| 5462 | QuieTek Corporation                       | Linkou No.4 Site                                            | -      | 0       | -       | -       | -        | R-2592 | 2010/7/30 | No.5-22, Rueishu Keng,<br>Rueiping Tsuen, Linkou<br>Shiang, Taipei County,<br>244 Taiwan              | 886-2-8792-6808         |
| 5463 | QuieTek Corporation                       | Linkou No.5 Site                                            | 1      | 0       | ı       | -       | 1        | R-2593 | 2010/7/30 | No.5-22, Rueishu Keng,<br>Rueiping Tsuen, Linkou<br>Shiang, Taipei County,<br>244 Taiwan              | 886-2-8792-6808         |
| 5464 | TUV SUD America Inc.                      | OATS1-TUV America                                           | 0      | 0       | -       | -       | 1        | R-2594 | 2010/7/30 | 10040 Mesa Rim Road<br>San Diego, CA 92121                                                            | 1-858-678-1419          |
| 5465 | TUV SUD America Inc.                      | SR3, TUV SUD<br>America, Inc., San Diego                    | 1      | -       | -       | -       | 1        | C-2840 | 2010/7/30 | 10040 Mesa Rim Road<br>San Diego, CA 92121                                                            | 1-858-678-1419          |
| 5466 | TUV SUD America Inc.                      | SR5, TUV SUD<br>America, Inc., San Diego                    | - 1    | 1       | ı       | -       | - 1      | C-2841 | 2010/7/30 | 10040 Mesa Rim Road<br>San Diego, CA 92121                                                            | 1-858-678-1419          |
| 5468 | SOLID INDUSTRIAL<br>(SHEN ZHEN) CO., LTD. | Semi-anechoic Chamber<br>Shield Room                        | 1      | ı       | 1       | 0       | ı        | R-2595 | 2010/7/30 | 333 Bulong Highway,<br>Buji, Longgang,<br>Shenzhen, China                                             | 86-755-84711789-<br>213 |
| 5469 | SOLID INDUSTRIAL<br>(SHEN ZHEN) CO., LTD. | Shield Room                                                 | 1      | - 1     | 1       | -       | 1        | C-2842 | 2010/7/30 | 333 Bulong Highway,<br>Buji, Longgang,<br>Shenzhen, China                                             | 86-755-84711789-<br>213 |
| 5470 | Alcatel-Lucent                            | AR-8                                                        | -      | -       | -       | 0       | 0        | R-2596 | 2010/7/30 | 67 Whippany Rd., Bldg12,<br>Rm11B-267 Whippany,<br>NJ                                                 | 1-973-386-3015          |
| 5471 | Alcatel-Lucent                            | AR-8                                                        | -      | -       | -       | _       | 1        | C-2843 | 2010/7/30 | 67 Whippany Rd., Bldg12,<br>Rm11B-267 Whippany,<br>NJ                                                 | 1-973-386-3015          |
| 5472 | Alcatel-Lucent                            | AR-8                                                        | -      | -       | -       | -       | -        | T-318  | 2010/7/30 | 67 Whippany Rd., Bldg12,<br>Rm11B-267 Whippany,<br>NJ                                                 | 1-973-386-3015          |

R: 電界強度測定設備 C: 電源ポート伝導妨害波測定設備 T: 通信ポート伝導妨害波測定設備

| No.  | 会社名                                                                                       | 設備名                                       | 3<br>m | 10<br>m | 30<br>m | 暗<br>3m | 暗<br>10m | 登録番号   | 有効期限       | 設備所在地                                                                                                                   | 問い合わせ先<br>TEL               |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|---------|---------|---------|----------|--------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 5473 | Alcatel-Lucent                                                                            | AR-4                                      | -      | -       | -       | 0       | -        | R-2597 | 2010/7/30  | 67 Whippany Rd., Bldg12,<br>Rm11B-267 Whippany,<br>NJ                                                                   | 1-973-386-3015              |
| 5474 | Alcatel-Lucent                                                                            | AR-4                                      | -      | -       | -       | -       | -        | C-2844 | 2010/7/30  | 67 Whippany Rd., Bldg12,<br>Rm11B-267 Whippany,<br>NJ                                                                   | 1-973-386-3015              |
| 5475 | Alcatel-Lucent                                                                            | AR-4                                      | -      | -       | -       | -       | -        | T-319  | 2010/7/30  | 67 Whippany Rd., Bldg12,<br>Rm11B-267 Whippany,<br>NJ                                                                   | 1-973-386-3015              |
| 5476 | International Standards<br>Laboratory                                                     | Chamber 12                                | 1      | 1       | ı       | 0       | 0        | R-2598 | 2010/7/30  | No.120, Lane 180, San Ho<br>Tsuen, Hsin Ho Road,<br>Lung-Tan Hsiang, Tao<br>Yuan County, Taiwan 325                     | 886-3-4071718               |
| 5477 | International Standards<br>Laboratory                                                     | Conduction 03                             | 1      | 1       | ı       | -       | -        | C-2845 | 2010/7/30  | No.120, Lane 180, San Ho<br>Tsuen, Hsin Ho Road,<br>Lung-Tan Hsiang, Tao<br>Yuan County, Taiwan 325                     | 886-3-4071718               |
| 5478 | Inventec Corporation                                                                      | Inventec Corp.[TA2] Inventec              | -      | -       | -       | -       | -        | T-320  | 2010/7/30  | 14,5 Lin, Hsin-feng Li,<br>Tachi, Taoyuan, Taiwan                                                                       | 886-3-390-0000<br>Ext:22397 |
| 5485 | Compliance Certification<br>Services Inc.                                                 | CCS Conducted Test Site<br>No.3           | -      | -       | -       | -       | -        | T-321  | 2010/7/30  | No.81-1, 210 Lane, Pa-De<br>2nd Road, Lu-Chu Hsiang,<br>Taoyuan Shien, Taiwan<br>338                                    | 886-3-3240332               |
| 5522 | 株式会社ナナオ                                                                                   | 電波暗室 2/5m anechoic<br>Chamber             | -      | -       | -       | 0       | -        | R-2620 | 2010/9/10  | 石川県白山市下柏野町<br>153番地                                                                                                     | 076-274-2468                |
| 5523 | Global EMC Inc.                                                                           | Global EMC                                | -      | -       | 1       | 0       | -        | R-2621 | 2010/5/30  | 180 Brodie Dr, Unit #2<br>Richmond Hill, ON<br>CANADA                                                                   | 1-905-883-3919              |
| 5524 | Global EMC Inc.                                                                           | Global EMC                                | - 1    | - 1     | - 1     | -       | -        | C-2864 | 2010/5/30  | 180 Brodie Dr, Unit #2<br>Richmond Hill, ON<br>CANADA                                                                   | 1-905-883-3919              |
| 5525 | Compliance Certification<br>Services Inc.                                                 | CCS Conducted Test Site<br>No.4           | -      | -       | -       | -       | -        | T-325  | 2010/9/10  | No.81-1, 210 Lane, Pa-De<br>2nd Road, Lu-Chu Hsiang,<br>Tapyuan Shien, Taiwan<br>338                                    | 886-3-3240332               |
| 5526 | Most Technology Service<br>Co., Ltd.                                                      | Most 3m chamberNo.1                       | 1      | 1       | 1       | 0       | -        | R-2622 | 2010/9/10  | No.5, 2nd Langshan Road,<br>North District, Hi-tech<br>Industial Park, Nanshan,<br>Shenzhen, Guangdong,<br>China        | 086-0755-86170306           |
| 5527 | Most Technology Service<br>Co., Ltd.                                                      | Most Conduction No.1                      | ı      | ı       | ı       | ı       | ı        | C-2865 | 2010/9/10  | No.5, 2nd Langshan Road,<br>North District, Hi-tech<br>Industial Park, Nanshan,<br>Shenzhen, Guangdong,<br>China 518057 | 086-0755-86170306           |
| 3328 | Nokia Siemens Networks<br>GmbH & Co. KG, COO RTP<br>CQE Center for Quality<br>Engineering | Anechoic chamberNo.2                      | ı      | 1       | 1       | 0       | -        | R-2623 | 2010/10/29 | Hofmannstrasse50 81359<br>Munchen Germany                                                                               | 49-89-722-44387             |
| 5529 | Nokia Siemens Networks<br>GmbH & Co. KG, COO RTP<br>CQE Center for Quality<br>Engineering | Anechoic chamberNo.6                      | ı      | ı       | 1       | -       | -        | C-2866 | 2010/10/29 | Hofmannstrasse50 81359<br>Munchen Germany                                                                               | 49-89-722-44387             |
| 5530 | Nokia Siemens Networks<br>GmbH & Co. KG, COO RTP<br>CQE Center for Quality<br>Engineering | Anechoic chamberNo.6                      | -      | -       | -       | -       | -        | T-326  | 2010/10/29 | Hofmannstrasse50 81359<br>Munchen Germany                                                                               | 49-89-722-44387             |
| 5540 | ソニーイーエムシーエス<br>株式会社                                                                       | SKD(幸田)サイト<br>伝導妨害波測定設備                   | -      | -       | -       | _       | -        | C-2871 | 2010/9/10  | 愛知県額田郡幸田町坂<br>崎雀ヶ入1番地                                                                                                   | 0564-62-8948                |
| 5541 | Xerox Corporation                                                                         | Xerox Corporation<br>Webster EMC Facility | -      | -       | -       | 0       | 0        | R-2628 | 2008/11/30 | 800 Phillips Rd. Bldg. 199<br>Webster, NY 14580 USA                                                                     | 1-585-422-9682              |
| 5542 | Xerox Corporation                                                                         | Xerox Corporation<br>Webster EMC Facility | -      | -       | -       | -       | -        | C-2872 | 2008/11/30 | 800 Phillips Rd. Bldg. 199<br>Webster, NY 14580 USA                                                                     | 1-585-422-9682              |

38

| No.  | 会社名                                             | 設備名                                       | 3<br>m | 10<br>m | 30<br>m |   | 暗<br>10m | 登録番号   | 有効期限       | 設備所在地                                                                                                                     | 問い合わせ先<br>TEL   |
|------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|---------|---------|---|----------|--------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 5543 | Xerox Corporation                               | Xerox Corporation<br>Webster EMC Facility | - 1    | 1       | 1       | - | -        | T-328  | 2008/11/30 | 800 Phillips Rd. Bldg. 199<br>Webster, NY 14580 USA                                                                       | 1-585-422-9682  |
| 5559 | Compliance Certification<br>Services Inc.       | CCS Conducted Test Site<br>No.B           | 1      | ı       | 1       | - | ı        | T-329  | 2010/10/29 | No.163-1, Jhongsheng<br>Road, Sindian City, Taipei<br>County, Taiwan                                                      | 886-3-3240332   |
| 5562 | 富士ゼロックス株式会社                                     | Star-3 棟 ベルゼ                              | 1      | 1       | 1       | 0 | 0        | R-2636 | 2010/10/29 | 神奈川県海老名市本郷<br>2274                                                                                                        | 046-238-3111    |
| 5563 | 富士ゼロックス株式会社                                     | Star-3 棟 ベルゼ                              | 1      | ı       | -       | - | 1        | C-2883 | 2010/10/29 | 神奈川県海老名市本郷<br>2274                                                                                                        | 046-238-3111    |
| 5564 | レノボ・ジャパン株式会社                                    | Lenovo Beijing EMC<br>Lab                 | 1      | ı       | ı       | 0 | ı        | R-2637 | 2010/10/29 | Building H, Number 6,<br>Shang Di West Road<br>Shang Di Information<br>Industry Base, Haidian<br>District, Beijing, China | 86-10-58865820  |
| 5565 | レノボ・ジャパン株式会社                                    | Lenovo Beijing EMC<br>Lab                 | 1      | ı       | ı       | - | i        | C-2884 | 2010/10/29 | Building H, Number 6,<br>Shang Di West Road<br>Shang Di Information<br>Industry Base, Haidian<br>District, Beijing, China | 86-10-58865820  |
| 5566 | レノボ・ジャパン株式会社                                    | Lenovo Beijing EMC<br>Lab                 | 1      | ı       | ı       | ı | i        | T-330  | 2010/10/29 | Building H, Number 6,<br>Shang Di West Road<br>Shang Di Information<br>Industry Base, Haidian<br>District, Beijing, China | 86-10-58865820  |
| 5567 | Asia Institute Technology<br>(DongGuan) Limited | AIT3m Chamber No.1                        | 1      | ı       | 1       | 0 | 1        | R-2638 | 2010/10/29 | No.6, Bin-He Road,<br>Tian-xin Village<br>Huang-Jiang, DongGuan                                                           | 86-769-82020499 |
| 5570 | ソニーイーエムシーエス<br>株式会社                             | 稲沢テック<br>3m 電波暗室                          | -      | -       | -       | 0 | ı        | R-2640 | 2010/10/29 | 愛知県稲沢市大矢町茨<br>島 30                                                                                                        | 0587-35-3940    |
| 5571 | ソニーイーエムシーエス<br>株式会社                             | 稲沢テック<br>シールドルーム                          | -      | -       | -       | - | -        | C-2886 | 2010/10/29 | 愛知県稲沢市大矢町茨<br>島 30                                                                                                        | 0587-35-3940    |

# 4. VLAC 認定試験所の認定状況

2007年11月1日現在

| 試験所名                      | 試験場名                     | 認定番号       | 有効期限       | 所在地                                        |
|---------------------------|--------------------------|------------|------------|--------------------------------------------|
| (財)日本品質保証機構               | 安全電磁センター                 | VLAC-001-1 | 2008/4/3   | 東京都世田谷区砧 1-21-25<br>TEL:03-3416-0193       |
| (財)日本品質保証機構               | 北関西試験センター                | VLAC-001-2 | 2008/4/3   | 大阪府箕面市石丸 1-7-7<br>TEL:0727-29-2243         |
| (財)日本品質保証機構               | 師勝試験所                    | VLAC-001-3 | 2008/4/3   | 愛知県北名古屋市薬師寺山浦 53-1<br>TEL:0568-23-0023     |
| (財)日本品質保証機構               | 都留電磁環境試験所                | VLAC-001-4 | 2008/4/3   | 山梨県都留市大幡 2096<br>TEL:0554-43-5517          |
| (社)関西電子工業振興センター           | 生駒試験所                    | VLAC-005   | 2008/11/30 | 奈良県生駒市高山町 12128<br>TEL:0743-78-0283        |
| (財)かがわ産業支援財団              | ネクスト香川                   | VLAC-006   | 2009/3/22  | 香川県高松市林町 2217-15<br>TEL:087-864-5311       |
| (株)神奈川ハイテクサー<br>ビス        | 中井 EMC テストサイト            | VLAC-007   | 2009/3/22  | 神奈川県足柄上郡中井町境 456<br>TEL:0465-81-5928       |
| イー・ティー・エル・<br>セムコ・ジャパン(株) | 鹿島サイト                    | VLAC-008-1 | 2007/12/31 | 茨城県神栖市砂山 3 番地 2<br>TEL:0479-40-1097        |
| イー・ティー・エル・<br>セムコ・ジャパン(株) | 松田サイト                    | VLAC-008-3 | 2007/12/31 | 神奈川県足柄上郡松田町 1283<br>TEL:0465-89-2316       |
| イー・ティー・エル・<br>セムコ・ジャパン(株) | 長野サイト                    | VLAC-008-4 | 2007/12/31 | 長野県上伊那郡辰野町横川 3226<br>TEL:0266-47-5311      |
| イー・ティー・エル・<br>セムコ・ジャパン(株) | 栃木サイト                    | VLAC-008-5 | 2007/12/31 | 栃木県上都賀郡粟野町中粟野 870<br>TEL:0289-86-7121      |
| 日本アイ・ビー・エム(株)             | 大和ラボラトリオブ<br>EMC         | VLAC-009   | 2008/1/30  | 神奈川県大和市下鶴間 1623-14<br>TEL:046-215-3867     |
| 富士通(株)                    | 富士通環境試験センター              | VLAC-010   | 2008/11/5  | 静岡県沼津市宮本 140<br>TEL:055-924-7209           |
| (財)テレコムエンジニア<br>リングセンター   | 松戸試験所                    | VLAC-011   | 2009/4/20  | 千葉県松戸市高塚新田 580-2<br>TEL:047-391-0077       |
| NEC アクセステクニカ<br>(株)       | NEC アクセステクニカ<br>EMC センター | VLAC-012   | 2008/11/21 | 静岡県掛川市下俣 800 番地<br>TEL:0537-22-8339        |
| (株)ザクタテクノロジー<br>コーポレーション  | 米沢試験センター                 | VLAC-013   | 2009/7/3   | 山形県米沢市八幡原 5-4149-7<br>TEL:0238-28-2880     |
| 三菱電機(株)                   | EMC 技術センター               | VLAC-014   | 2009/10/31 | 神奈川県鎌倉市大船 5 丁目 1 番 1 号<br>TEL:0467-41-2262 |

40

# 付 録

# 文献リスト

2007年10月現在

| No | 標題                                     | 著者名            | 資料名          | 巻、号、頁<br>発行年月日           | 発行所    |  |
|----|----------------------------------------|----------------|--------------|--------------------------|--------|--|
| 1  | アプリケーション・ノートの壺<br>5オシロスコープの帯域はどれくらい必要? | 訳<br>遊佐真琴      |              | 2007年9月号<br>p.268        |        |  |
| 2  | 初めてのワイヤレス・データ通信                        | 岡村武夫           | トランジ<br>スタ技術 | 2007年11月号<br>p.99~p.162  |        |  |
| 3  | 合点!電子回路入門                              | 石井 聡           | 2211         | 2007年11月号<br>p.214~p.221 |        |  |
| 4  | スペクトラム・アナライザのしくみと実際                    | 篠瀬吉男           |              | 2007年11月号<br>p.231~p.241 | CQ 出版社 |  |
| 5  | ネットワーク化時代の EMC 設計入門                    | 吉本 修<br>他 11 名 |              | 2007年9月号<br>p.40~p.94    |        |  |
| 6  | エンジニアの素朴な疑問(第2回)<br>データのねつ造            | 小暮裕明           |              | 2007年9月号<br>p.136~p.138  |        |  |
| 7  | シールド部材の種類と使い分けの勘どころ                    | 橘純一            | デザイン         | 2007年10月号<br>p.98~p.104  |        |  |
| 8  | エンジニアの素朴な疑問(第3回)<br>共振のモード             | 小暮裕明           | ウェーブ<br>マガジン | 2007年10月号<br>p.105~p.108 |        |  |
| 9  | ディジタル回路設計者のための GHz 回路入門                | 津野 徹<br>西村芳一   |              | 2007年11月号<br>p.21~p.62   |        |  |
| 10 | エンジニアの素朴な疑問(第4回)<br>不連続点の整合            | 小暮裕明           |              | 2007年11月号<br>p.105~p.108 |        |  |

注: 1. 掲載文献は、下記、刊行物中の EMI に関するものです。

トランジスタ技術、デザインウェーブマガジン

(CQ 出版社編集部 03-5395-2123 販売部 03-5395-2141、www.cqpub.co.jp)

2. 掲載論文に関する論文のコピー・サービス、内容の説明については対応いたしかねますので、ご容赦願います。

## 情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI) 事務局案内図

〒106-0041 東京都港区麻布台 2 丁目 3 番 5 号 TEL: 03-5575-3138

(飯倉交差点角) FAX: 03-5575-3137

ノアビルディング(NOA ビル)7F



42

# 質問および要望用紙

9版(2006. 4月改訂)

| 太線枠内に | ご記入くださ | ٧١.                           |       |    |     | 2 0 | 年  | 月   | 日       |
|-------|--------|-------------------------------|-------|----|-----|-----|----|-----|---------|
| ₹106  |        | 麻布台2丁目3                       |       | Ŧ  |     |     |    |     |         |
| -0041 | (飯倉交差. | 点角)<br><sup>デ</sup> ィング(NOA 『 | に 間   |    |     |     |    |     |         |
| 送     |        | オンク (NOA )<br>長置等電波障害         | 40    |    |     |     |    |     |         |
| り     |        | 協議会 事務局                       | よび    |    |     |     |    |     |         |
| 先     | EAN 02 | <i>5575</i> 2127              | 要     |    |     |     |    |     |         |
|       |        | -5575-3137<br>-5575-3138      | 望     | F. |     |     |    |     |         |
|       | ILL 03 | -5575-5156                    | 者     | T. |     |     | (内 |     | )       |
| 質問および | 安望幱    |                               |       |    |     |     |    |     |         |
|       |        |                               |       |    |     |     |    |     |         |
|       |        |                               |       |    |     |     |    |     |         |
| 回答欄(結 | 論または検  | 討経過)                          |       |    |     |     |    |     |         |
|       |        |                               |       |    |     |     |    |     |         |
|       |        |                               |       |    |     |     |    |     |         |
|       |        |                               |       |    |     |     |    |     |         |
|       |        |                               |       |    |     |     |    |     |         |
| 事務局欄  | 整理番号   |                               | 回答作成者 |    | 回答日 |     | 掲載 | 要・召 | <u></u> |

- 1. 測定法や規格に関する質問、VCCI だよりに関する意見や要望等がございましたら(内容については貴社の VCCI 窓口担当者と ご相談のうえ)できるだけ詳しく箇条書きでお書きください。
- 2. 質問・意見および要望者には、この用紙により回答させていただきます。なお参考になると考えられる質問・意見および要望に ついては、VCCIだよりおよびウェブサイトに掲載させていただきます。
  3. この用紙は、必要により複写してお使いください。なお、郵送またはFAXでお送りください。

会員番号

#### 情報処理装置等電波障害自主規制協議会 殿

## 変更届

当社の入会申込書に記載した内容は、20 年 月 日付で以下のとおり変更となりました。 各種資料および請求書は、こちらの指示がない限り、すべて下記へお送りください。

#### 【変更前】

| 会 社 名                              |     |
|------------------------------------|-----|
| 所 在 地                              | 〒   |
| 所属 • 役職                            |     |
| <ul><li>(ふりがな)</li><li>氏</li></ul> |     |
| TEL                                | FAX |
|                                    | ·   |

### 【変更後】

| 会 社 名         |   |     |   |
|---------------|---|-----|---|
| 英 文 社 名       |   |     |   |
| 所 在 地         | 〒 |     |   |
| 所属・役職         |   |     |   |
| (ふりがな)<br>氏 名 | ( | )   | 印 |
| TEL           |   | FAX |   |
| E-mail        |   |     |   |

#### \* お願い

- 1. VCCI だより、および各種資料は、様式 8「入会申込書」の連絡先に基づきお送りしております。その後、様式 8「入会申込書」に記載した内容に変更が発生した場合は、お手数ですが変更届でお知らせいただきますようお願いいたします。同時に、登録済測定設備を所有している場合は、様式 14「測定設備等登録内容の変更届」を提出ください
- 2. 連絡者が変更となった場合、メール配信サービスへの登録をお願いいたします。新たに連絡者になられた方が登録 する場合、連絡窓口として記入ボックスに「yes」として登録願います。

http://www.vcci.or.jp「メールサービス」をクリックしてください。

- \* 新たに連絡者になられた方がすでに登録されていても、連絡窓口ボックスが「no」で登録されている場合には、 お手数ですがいったん削除していただき、再登録をお願いいたします。
- 3. 変更届は、郵送または宅配便で提出ください。

## VCCI だより No.83~No.86 目次

#### No.83 2007.1

#### No.84 2007.4

| 年頭のあいさつ                            |    |
|------------------------------------|----|
| 情報処理装置等電波障害自主規制協議会会長               |    |
| 電子情報技術産業協会 秋草 直之                   | 1  |
| 寄書 私のアナログ的人生 技術士 前田 篤哉             | 2  |
| 委員会等活動状況                           | 5  |
| ●運営委員会                             | 5  |
| ●技術専門委員会                           | 6  |
| ●国際専門委員会                           | 10 |
| ●市場抜取試験専門委員会                       | 11 |
| ●広報専門委員会                           | 11 |
| ●教育研修専門委員会                         | 12 |
| ●測定設備等認定委員会                        | 13 |
| ●委員会活動報告略号集                        | 14 |
| インターネットで探る EMC 第 22 回              |    |
| 生態系 常深 信彦                          | 16 |
| IEEE EMC シンポジウム 2006 ポートランド参加報告書   | 19 |
| 韓国 EMC ワークショップ報告                   | 25 |
| VCCI セミナー開催報告                      | 27 |
| KES2006 出展報告                       | 29 |
| VCCI Training Program Seminar 実施報告 | 32 |
| 2006 年度市場抜取試験実施状況                  | 36 |
| VCCI 規約・規程類一覧                      | 37 |
| 事務局だより                             | 40 |
| 1. 会員名簿                            | 40 |
| 2. 適合確認届出状況                        | 42 |
| 3. 測定設備等の登録状況                      | 43 |
| 4. VLAC 認定試験所の認定状況                 | 50 |
| 付録 EMI関連文献リスト                      | 51 |
| 質問および要望用紙                          | 53 |
| VCCI だより No.79~No.82 目次            | 57 |
|                                    |    |

寄書 マニアックな喜び、悲しみ 中京大学情報理工学部助教授 濱川 礼 委員会等活動状況 ●運営委員会 ●技術専門委員会 ●国際専門委員会 ●市場抜取試験専門委員会 9 ●広報専門委員会 10 ●教育研修専門委員会 11 ●測定設備等認定委員会 12 ●委員会活動報告略号集 13 インターネットで探る EMC 第 23 回 相撲と土俵 常深信彦 15 シンガポール VCCI ワークショップ意出張報告書 2006 年度 VCCI 技術説明会報告 18 21 第2回 非会員製品調査結果 26 2006 年度市場抜取試験実施状況 27 VCCI 規約・規程類一覧 28 事務局だより 31 1. 会員名簿 31 2. 適合確認届出状況 33 3. 測定設備等の登録状況 34 4. VLAC 認定試験所の認定状況 38 39 付録 EMI 関連文献リスト 質問および要望用紙 41

#### No.85 2007.7

#### No.86 2007.10

| 寄書 ISO ディスプレイの人間工学: MTFA-a 問題につい | τ  |
|----------------------------------|----|
| 日本人間工学会 JENC 委員会 SC4 分科会主査 中野 義彦 | 1  |
| 委員会等活動状況                         | 3  |
| ●理事会                             | 3  |
| ●運営委員会                           | 3  |
| ●技術専門委員会                         | 5  |
| ●国際専門委員会                         | 7  |
| ●市場抜取試験専門委員会                     | 10 |
| ●広報専門委員会                         | 11 |
| ●教育研修専門委員会                       | 11 |
| ●測定設備等認定委員会                      | 12 |
| ●委員会活動報告略号集                      | 13 |
| インターネットで探る EMC 第 24 回            |    |
| エンドクサ (ENDOXA) 常深 信彦             | 15 |
| Ecma TC20 欧州委員会出張報告              | 18 |
| VCCI セミナー開催報告                    | 21 |
| 2006 年度 VCCI 海外技術説明会報告           | 23 |
| VCCI 国際フォーラム 2007                | 30 |
| JR 駅構内 VCCI 案内看板と新聞広告について        | 36 |
| 2006 年度市場抜取試験実施状況                | 37 |
| VCCI 規約・規程類一覧                    | 38 |
| 事務局だより                           | 41 |
| 1. 会員名簿                          | 41 |
| 2. 適合確認届出状況                      | 44 |
| 3. 2006 年度適合確認届出集計               | 45 |
| 4. 測定設備等の登録状況                    | 46 |
| 5. VLAC 認定試験所の認定状況               | 48 |
| 質問および要望用紙                        | 51 |

| 寄書 痛みの診療を通じて                        |    |
|-------------------------------------|----|
| 日本大学松戸歯学部付属病院顎脳機能センター               |    |
| 「ロ・顔・頭の痛み外来」担当 牧山 康秀                | 1  |
| 委員会等活動状況                            | 3  |
| ●理事会                                | 3  |
| ●運営委員会                              | 3  |
| ●技術専門委員会                            | 5  |
| ●国際専門委員会                            | 8  |
| ●市場抜取試験専門委員会                        | 10 |
| ●広報専門委員会                            | 11 |
| ●教育研修専門委員会                          | 11 |
| ●測定設備等登録委員会                         | 12 |
| ●委員会活動報告略号集                         | 13 |
| インターネットで探る EMC 第 25 回               |    |
| 家紋と紋章 常深 信彦                         | 15 |
| IEEE EMC Symposium 2007 Hawaii 参加報告 | 18 |
| ITI TC5 & VCCI Joint Meeting 出張報告   | 29 |
| VCCI セミナー開催報告                       | 31 |
| COMPUTEX TAIPEI 出展報告                | 33 |
| 2006 年度市場抜取試験実施状況                   | 35 |
| 2007 年度市場抜取試験実施状況                   | 36 |
| VCCI 規約・規程類一覧                       | 37 |
| 事務局だより                              | 40 |
| 1. 会員名簿                             | 40 |
| 2. 適合確認届出状況                         | 43 |
| 3. 測定設備等の登録状況                       | 44 |
| 4. VLAC 認定試験所の認定状況                  | 46 |
| 付録 EMI 関連文献リスト                      | 47 |
| 質問および要望用紙                           | 49 |

久々に大規模なモーターショーが開催され、昔、 父に晴海に連れて行ってもらった頃の記憶がよみ がえってきた。

東京に行くには横須賀線か東海道線を利用した。 横浜駅付近では、相鉄線が併走して、相鉄線の車 両は国鉄ー今はJRなのだが、今でも駅の窓口で「国 電」などと口走ってしまう一の車両とは構造を異 にして、ディスクブレーキを備えていて、それが 目玉がくるくる回っているように見えてとても可 笑しかった。相鉄線の車両も10000系になって、JR のE231系と同一になってしまった。中央線、山手 線、京浜東北線、東海道線、湘南新宿ラインもす べてE231系で単に色が違うだけ。おまけに東海道 線までロングシートになってしまった。これでは 弁当が食べられないし、帰りにビールとおつまみ なんて雰囲気にはとてもならない。東海道線は、 九州までつながっているという感覚からか、特別 だという思い入れのある私にとって、単なる色違 いというのはとても寂しい。

鉄道車両もひとつの文化だと思うのだが、これがコストを下げるという名目、大切な名目ではあるのだが、私鉄、JRとも設計・デザインが共通化して画一化されていくのはとても悲しい。京浜急

行の1000系、2000系車両から発車時に聞こえる「ラシドレミファソラー」の音は、エンジニアの遊び心だろう。もっとも近頃は、画一化されたデザインの中で、ピンポイントでアクセントをつけて差別化を図るのが一般的になりつつあるようだが、それだとなんだか多様性が無くなって、貧弱な文化になっていくのではないかと心配だ。

車にしても、原点は速くて美しいことだと思うが、日本からそんな車が消失して久しい。買いたい車が無いので、15年も同じ車に乗る羽目になる。最近は車のセールスマンも、「おすすめする車が無くて申し訳ありません」といって、これはこれで面倒がなくてよいのだが、恐縮する始末。もっとも最近は、実用的な車ばかりが求められ、日本では速くて美しい車はまったく売れないようだが、このこともまた、貧弱な文化につながっていくのではないか。

今回のモーターショーは何か仮想空間のようで、サーキットを疾走したくなるような、実感が沸くようなことはなかった。そろそろ信長の頃で言えばこの世から消え去る年なのだが、ぎらぎらするロマンや多様性は持ち続けていたい。

(ST)

## 無断複製・転載を禁ず

# VCCI だより

No.87 (2008. 1)

非売品

発 行 2007年12月20日

編集発行 情報処理装置等電波障害自主規制協議会

〒106-0041

東京都港区麻布台 2-3-5

ノアビルディング(NOA ビル)7階

TEL 03-5575-3138

FAX 03-5575-3137 http://www.vcci.or.jp

サーバー証明書フィンガープリント:

SHA-1: 0e 90 08 dd 21 8b c0 af fc 35 47 88 27 28 ce 9b cd 6c 7a ce

MD5: 7b 97 ef 16 le bd b1 c2 dd 96 d2 5b 46 13 87 99

編集発行 責任者 広報専門委員会委員長 小泉健夫



情報処理装置等電波障害自主規制協議会(略称 VCCI) Voluntary Control Council for Interference by Information Technology Equipment



